# 独立行政法人 国際交流基金 平成 27 年度業務実績評価

平成28年9月 外務省

# <u>目 次</u>

| Ι | 評価の    | )概要及び総合評定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 0-1~4                   |
|---|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| п | 項目別    | J自己評価書                                                   |                         |
| N | lo. 1  | 地域・国別事業方針による事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 1-1~12                  |
| N | lo. 2  | 文化芸術交流事業の推進及び支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2-1~14                  |
| N | lo. 3  | 海外日本語教育、学習の推進及び支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 <b>−1~</b> 19         |
| N | lo. 4  | 海外日本研究・知的交流の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | <b>4</b> −1 <b>~</b> 16 |
| N | lo. 5  | 「アジア文化交流強化事業」の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5-1 <b>~</b> 16         |
| N | lo. 6  | 東日本大震災からの復興に資する事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-1~6                   |
| N | lo. 7  | 国際文化交流への理解及び参画の促進と支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-1 <b>~</b> 6          |
| N | lo. 8  | 海外事務所の運営、京都支部の運営/国際文化交流のための施設の整備に対する援助等の事業・・             | 8-1~8                   |
| N | lo. 9  | 業務運営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 9-1~14                  |
| N | lo. 10 | 予算、収支計画及び資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 10-1~12                 |
| N | lo. 11 | 人事に関する計画/施設・設備の整備・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 11-1~5                  |

I. 評価の概要 及び 総合評定

#### 独立行政法人国際交流基金 平成 27 年度業績評価 評価の概要

| 1. 評価対象に関 | 評価対象に関する事項   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 法人名       | 独立行政法人国際交流基金 | -<br>宁政法人国際交流基金  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評価対象事業年   | 年度評価         | 平成 27 年度 (第 3 期) |  |  |  |  |  |  |  |
| 度         | 中期目標期間       | 平成 24~28 年度      |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 2. 評価の実施者に関する事項 |                     |         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| = | 主務大臣            | 外務大臣                |         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 法人所管部局          | 大臣官房 (外務報道官・広報文化組織) |         | 広報文化外交戦略課長 安藤俊英<br>文化交流・海外広報課長 岡部大介 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 評価点検部局          | 大臣官房(考査・政策評価官室)     | 担当課、責任者 | 考査・政策評価官 鈴木誉里子                      |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. 評価の実施に関する事項

- (1) 監事からの意見聴取(7月4日)
- (2) 外務省評価アドバイザーに対する業務実績説明会(7月6日)
- (3) 外部有識者からの意見聴取(上記(2)を踏まえたコメントシートの提出)

#### 4. その他評価に関する重要事項

- (1) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 66 号) 附則第 8 条に規定する経過措置の適用により、現行の中期目標・中期計画は、同法による改正前の独立行政法人通則法に基づくものとなっていることを踏まえ、項目別自己評定調書記載事項の扱いを以下の通りとする。
  - ① 「1. 当事務及び事業に関する基本情報」の「当該項目の重要度、難易度」については空欄とする。
  - ② 「2. 主要な経年データ」の「①主要なアウトプット(アウトカム)情報」には定量的指標及びモニタリングのための主要な数値実績を記載する。
  - ③ 「2. 主要な経年データ」の「②主要なインプット情報」について、評価項目のうち、組織横断的な取組である「地域・国別事業方針による事業の実施」「東日本大震災からの復興に資する事業の実施」においては、空欄とする。
- (2) 平成28年度計画に新たに記載した以下の指標については、各項目の「その他の指標」欄に記載した。
  - ・要人の出席もしくは参加、主要メディアの好意的な発信、その他のグッド・プラクティス(No.1)
  - ・主催事業アンケートにおける日本理解促進/関心向上の回答割合80%以上(No.2、No.6)
  - ・「中国ふれあいの場」来場者数の対前年度比増加 (No. 2)
  - ・学習奨励のための研修参加者の学習意欲向上の回答割合 80%以上(No. 3)
  - ・ "日本語パートナーズ"派遣先における日本理解促進/関心向上、学習意欲向上の回答割合80%以上(No.5)
  - ・各国文化紹介、情報提供、市民交流事業の実施件数(下記⑤.と合わせて140件〔1000件÷7年に相当〕)(No.5)
  - ・グループ交流、個人の招へい・派遣、人材育成、交流基盤構築事業の実施件数(上記④. と合わせて 140 件〔同前〕)(No. 5)
  - ・共同制作、共同研究等協働事業の実施件数(140件〔同前〕) (No. 5)
  - SNS 利用者数(対前年度比増加)(No. 7)
  - ・海外事務所における催しスペースの稼働率が平成24~26年度の平均(74%)以上(No.8)
  - ・基金の特性による随意契約を除外した調達における「競争性のある契約」の件数の割合が平成24~26年度の平均(79.4%)以上(No.9)

# 独立行政法人国際交流基金 平成 27 年度業績評価 総合評定

| 1. 全体の評定        |                                               |                             |          |                 |           |          |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
| 評定              |                                               | (参考) 本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 |          |                 |           |          |  |  |  |  |  |
| (S, A, B, C, D) | <b>B</b> :全体として概ね中期目標における所期の目標を達成している。        | 平成 24 年度                    | 平成 25 年度 | 平成 26 年度        | 平成 27 年度  | 平成 28 年度 |  |  |  |  |  |
|                 |                                               | _                           | _        | A               |           |          |  |  |  |  |  |
| 評定に至った理由        | 以下を踏まえ、B評定とした。                                |                             |          |                 |           |          |  |  |  |  |  |
|                 | ◆大項目「国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項」(事業部門)の割  | 平定が、8項目中、                   | 地域・国別事業  | <b>業方針による事業</b> | 美の実施及びアジ` | ア文化交流強化  |  |  |  |  |  |
|                 | 事業の2項目でA評定、その他6項目でB評定となった。                    |                             |          |                 |           |          |  |  |  |  |  |
|                 | ◆大項目「業務運営の効率化に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務員 | <b>運営に関する重要</b>             | 事項」(管理運営 | 部門)の評定が         | 、3項目全てでB  | 評定となった。  |  |  |  |  |  |
|                 | ◆法人全体の信用を失墜させる事象、中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績等、   | 全体評定に影響を                    | 与える事象はな  | かった。            |           |          |  |  |  |  |  |

| 2. 法人全体に対する | る評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人全体の評価     | 平成27年度事業においては、重要地域・分野への重点化が行われ、外交上重要な情勢の展開等を踏まえて機動的かつ効果的な事業の実施が図られている。目・ASEAN特別首脳会議で表明された重点事業として、平成25年度補正予算による「アジア文化交流強化事業」を本格的に始動させるべく、必要な人材の確保・配置や新規海外連絡事務所の新設等基盤整備をすすめつつ、日本語パートナーズ派遣事業の継続・拡大(平成27年度中に計170名を新規派遣)及び双方向の文化芸術交流事業によるアジア市民間の相互理解促進、専門家間の交流促進・深化とネットワーク構築・強化(193件の市民交流事業を主催・助成し34.1万人が参加)や新たな切り口によるネットワーク・プラットフォーム構築(186件の文化創造協同事業を主催・助成し、41.9万人が参加)を推進し、一過性ではなく継続的な効果が期待できる事業の制度設計、実施は高く評価できる。また、外交上重要な機会をとらえて事業を展開(日中交流月間に各種事業を実施し日中の交流気運を盛り上げた例、安倍総理大臣の中央アジア諸国歴訪時に中央アジア向け集中事業取組計画を策定した例)し、メリハリのある事業展開を行うと同時に、発展途上国等(中南米、東欧、中東、アフリカ、アジアの一部)に対しては「放送コンテンツ等海外展開支援事業」(50カ国のテレビ局とのべ190番組の提供について契約を締結(既に20カ国で31番組を放送し、5182万人以上が視聴))を活用するなど、集中とバランスに配慮した事業展開が評価できる。また、重要地域・分野への重点化という戦略的な視点を持ちつつ、日本語事業や日本研究・知的交流の分野では、国際交流基金の長年の経験に基づく専門性を活かした中長期的な効果を見据えた事業展開を行っており、日本語能力試験受験者数の増加や支援対象となった機関及びフェローシップ等受給者のほぼ100%が支援を有意義と回答するなど、主な評価指標の目標値を達成した点が評価できる。また、業務運営の効率化、財務内容の改善等業務運営面でも着実な取組が認められる。以上のような点から、平成27年度の所期の目標を達成したと認められる。 |
| 全体の評定を行う上で  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 特に考慮すべき事項   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 3. 項目別評価における | s主要な課題、改善事項など                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 項目別評定で指摘した   | ・地域別方針ついては、法人の PDCA サイクルにより一層活かしてくことが期待される。この観点から、より正確な事情実績の把握及びその分析のためにも、成果の評価及び |
| 課題、改善事項      | その説明のための指標につき、さらなる検討が期待される。(P.1-4 参照)                                             |
|              | ・一部事業については、国内プレスでも取り上げられる等しているが、高い成果を上げた事業については、国内における広報にも積極的に取り組む等し、基金の活動に対する国   |
|              | 民の理解が一層得られることが望ましい。(P.2-7 参照)                                                     |
|              | ・海外日本研究の実態把握においては、定量的なデータの把握(従来の日本研究調査)に加え、各在外公館と緊密に連携しつつ、各大学の研究内容や今後の展望に対する定性的   |
|              | な評価をも実施する必要がある。(P.4-4 参照)                                                         |
|              | ・PDCA サイクルの確立に向けた取組が徐々に進められているものの、次期中期目標期間から本格的に定量的な指標の設定・評価に取り組む必要があり、引き続き実効性のある |
|              | 定性的評価とも併せて、適切な事業評価に向けた取組を進めることが必要。(P9-3 参照)                                       |
|              | ・本法人の事業の特性上、随意契約の割合が高いことが直ちに不適切とは言えないが、随意契約とする基準や理由等について引き続き透明化を図っていくとともに、競争性のあ   |
|              | る契約に変更が可能なものについては移行する等、引き続き取組を進めることが必要。(P.9-4 参照)                                 |
| その他改善事項      | なし                                                                                |
|              |                                                                                   |

主務大臣による改善命なし

| 1. 基金の業務は、法令等に従い適正に実施され、また中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているものと認める。                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また内部統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ     |
| ない。                                                                                 |
| 3. 役員の職務執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。                                          |
| 4. 財務諸表等に係る会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認める。                                               |
| 5. 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。                                               |
| 6. 過去の閣議決定において定められた監査事項について、給与水準の状況、入札及び契約の適正な実施、理事長の報酬水準、保有財産の見直しにつき、適切な取組がなされ     |
| ている。                                                                                |
| 有識者意見の中で、主な意見は以下の通り。                                                                |
| ・今次評価では、個別事業のそれぞれの成果についてのみ述べられており、文化交流全体の中で国際交流基金の事業がどのような役割を果たしたか、という観点からの説明がな     |
| されていないため、そのような観点からの説明が必要。                                                           |
| ・文化交流事業の評価として、2つの指標が考えられる。一つは、事業毎のインパクトという観点であり、その事業がどのくらいのインパクトをもって相手国にリーチしたのか     |
| という観点からの評価。もう一つは、その事業がネットワーク強化にどれだけ寄与したかという観点がある。たとえば学芸員など、今後その国で文化事業を長期的に企画・実      |
| 施していくような人をどうやって捕まえていくのか、そこが重要であり、基金にはそうしたことを意識的にやってほしいと考えている。単発の事業実績を並べるのではなく、      |
| 継続的につながっていくようなネットワーク作りに重点化していくことが重要ではないか。                                           |
| ・いくつかの項目において、PDCA サイクルが必ずしも円滑に回っていないことを示唆する指摘がある。これは年間スケジュールの問題なのか(C が翌年度の A に間に合わな |
| い)、サイクル自身がうまく回っていないのか、もっと具体的に自己評価すべきではないか。                                          |
|                                                                                     |

## 独立行政法人国際交流基金 平成 27 年度業績評価 項目別評定総括表様式

|    |                                                | 「人不识 |      |      | tite il-e |    |       |    |
|----|------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----|-------|----|
|    | 中期計画(中期目標)                                     |      |      | 年度評価 | р         |    | 項目別調書 | 備考 |
|    |                                                | 24   | 25   | 26   | 27        | 28 | No.   |    |
|    |                                                | 年度   | 年度   | 年度   | 年度        | 年度 |       |    |
| Ι. | 国民に対して提供するサービスそ                                | の他の業 | 美務の質 | の向上に | こ関する      | 事項 |       |    |
|    | 地域・国別事業方針による事業の<br>実施                          | 口    | 口    | A    | A         |    | No. 1 |    |
|    | 文化芸術交流事業の推進及び支<br>援                            | 口    | 口    | A    | В         |    | No. 2 |    |
|    | 海外日本語教育、学習の推進及び<br>支援                          | 口    | 口    | A    | В         |    | No. 3 |    |
|    | 海外日本研究・知的交流の促進                                 | 口    | 口    | В    | В         |    | No. 4 |    |
|    | 「アジア文化交流強化事業」の実<br>施                           |      |      | A    | A         |    | No. 5 |    |
|    | 東日本大震災からの復興に資す<br>る事業の実施                       | 口    | 口    | A    | В         |    | No. 6 |    |
|    | 国際文化交流への理解及び参画 の促進と支援                          | ハ    | ハ    | В    | В         |    | No. 7 |    |
|    | 海外事務所の運営、京都支部の運営/国際文化交流のための施設の<br>整備に対する援助等の事業 | ハ    | ハ    | В    | В         |    | No. 8 |    |
|    |                                                |      |      |      |           |    |       |    |
|    |                                                |      |      |      |           |    |       |    |
|    |                                                |      |      |      |           |    |       |    |
|    |                                                |      |      |      |           |    |       |    |

|     | 中期計画(中期目標)               |            | 年          | 項目別 | 備考 |    |        |  |
|-----|--------------------------|------------|------------|-----|----|----|--------|--|
|     |                          | 24         | 25         | 26  | 27 | 28 | 調書No.  |  |
|     |                          | 年度         | 年度         | 年度  | 年度 | 年度 |        |  |
| Ⅱ.  | 業務運営の効率化に関する事項           |            |            |     |    |    |        |  |
|     | 業務運営の効率化                 | ハ×7        | ロ×1<br>ハ×6 | В   | В  |    | No. 9  |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
|     |                          |            |            |     |    |    |        |  |
| Ш.  | 財務内容の改善に関する事項            |            |            |     |    |    |        |  |
|     | 予算、収支計画及び資金計画            | ハ          | ハ×2        | В   | В  |    | No. 10 |  |
| IV. | その他の事項                   |            |            |     |    |    |        |  |
|     | 人事に関する計画<br>/施設・設備の整備・運営 | п×1<br>л×1 | ハ×2        | В   | В  |    | No. 11 |  |

※平成24、25年度は外務省独立行政法人評価委員会による評価(「イ=計画を大きく上回って順調」~「ホ=順調でない」までの5段階評定) ※平成26年度以降は主務大臣による評価 Ⅱ. 項目別自己評価書

## 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関 | する基本情報                |               |                                      |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| No. 1        | 地域・国別事業方針による事業の実施     |               |                                      |
| 業務に関連する政策・施  | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策  |               |                                      |
| 策            | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進 |               |                                      |
| 当該項目の重要度、難易  |                       | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表                    |
| 度            |                       | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)             |
|              |                       |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号                |
|              |                       |               | 072 (独立行政法人国際交流基金運営費交付金)             |
|              |                       |               | 平成 26 年度行政事業レビューシート番号                |
|              |                       |               | 069 (アジア文化交流強化事業)                    |
|              |                       |               | 平成 27 年度基金シート番号 27-003 (アジア文化交流強化基金) |

| 2 | 2. 主要な経年ラ           | データ  |                            |             |             |             |             |             |  |                             |           |             |             |             |             |             |
|---|---------------------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | ①主要なアウトプット(アウトカム)情報 |      |                            |             |             |             |             |             |  | ②主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |           |             |             |             |             |             |
|   | 指標等                 | 達成目標 | 基準値<br>(前中期目標期間最<br>終年度値等) | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度 | 平成<br>28 年度 |  |                             |           | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度 | 平成<br>28 年度 |
|   | 該当なし                |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 予算額(千円)   |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 決算額 (千円)  |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 経常費用 (千円) |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 経常利益 (千円) |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 行政サービス実   |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 施コスト (千円) |             |             |             |             |             |
|   |                     |      |                            |             |             |             |             |             |  |                             | 従事人員数     |             |             |             |             |             |

注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 ※他事業と重複となるため、インプット情報は記載しない。

| 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 |               |                |            |                                           |                 |                       |  |  |  |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|
|                                    |               |                |            | 業務実績                                      | 自己評価            |                       |  |  |  |
| 当該国の国内事情                           | 当該国の国内事       | 当該地域の事情        | <主な定量的指標   | <主要な業務実績>                                 | <評定と根拠>         | 評定 A                  |  |  |  |
| 及び国際情勢の変化                          | 情及び国際情勢の      | 及び国際情勢の変       | >          | ア. 平成 27 年度も引き続き、国際交流基金海外事務所や外務省、在外公館     | <u>評定: A</u>    | <評定に至った理由>            |  |  |  |
| に対応しつつ、基金が                         | 変化に対応しつ       | 化に対応しつつ、       | なし         | 等を通じた情報収集と的確な情勢把握に努め、外交上重要な情勢の展           | 根拠:             | 1. 平成 27 年度から、これ      |  |  |  |
| 別途定める地域・国別                         | つ、基金が別途各      | 基金が定める平成       |            | 開等を踏まえて、地域別事業方針を策定し、またその方針に基づいて           | 1. 地域・国別方針で最重点  | での国別方針を廃止し、地域         |  |  |  |
| 事業方針に基づき、適                         | 年度で定める地       |                | <その他の指標>   | 機動的かつ効果的な事業の企画・実施を図った。実例は以下のとおり。          | 地域として位置づけている    | 方針のみの策定としたこと          |  |  |  |
| 切に事業を実施する。                         | 域・国別事業方針      | 27 年度地域別事業     | ① 要人の出席も   |                                           | 東南アジア地域における好    | より、ターゲットの明確化          |  |  |  |
| 特に、平成 25 年 12                      | に基づき、適切に      | 方針に基づき、適       | しくは参加      | <br>  (ア) 停滞してきた日中関係を打開する外交の一環として、両国民間の共感 | 事例として、取り組み2年    | ど、よりメリハリのある方針         |  |  |  |
| 月に政府が発表した                          | 事業を実施する。      | 切に事業を実施す       | ② 主要メディア   | を醸成する事業を効果的に実施し、中国社会における対日感情の改            | 目に入った「文化の WA プロ | 策定された。                |  |  |  |
| 「文化のWA(和・                          | 特に、平成 25 年 12 | る。特に、「文化       | の好意的な発     | 善、将来の知日層拡充の布石という点から成果をあげた。                | ジェクト」において、思い    | 2. 平成 27 年度事業につい      |  |  |  |
| 環・輪) プロジェクト                        | 月に政府が発表し      | のWA(和・環・       | 信          | 対日感情の改善という点からは、日中関係改善の機運を中国におい            | 切ったリソース充当により    | は、地域別方針に基づき、          |  |  |  |
| ~知り合うアジア~」                         | た「文化のWA       |                | ③ その他のグッ   | て盛り上げるべく、在中国日本大使館が企画した「日中交流集中月間」          | アジア文化交流強化事業の    | 地域・分野への重点化が行          |  |  |  |
| については、平成 32                        | (和・環・輪)プ      | ,,,,,          | ド・プラクティ    | では以下の主要事業を担った。                            | 量(派遣・招聘人数、事業    | れ、外交上重要な情勢の展          |  |  |  |
| 年度まで、これを着実                         | ロジェクト~知り      | ~知り合うアジア       | ス          |                                           | 件数等)を前年度から更に    | を踏まえて機動的かつ効果          |  |  |  |
| に実施する。                             | 合うアジア~」に      | ~」を着実に実施       |            | • 和太鼓公演                                   | 拡大した。 "日本語パート   | な事業の実施が図られてい          |  |  |  |
| 海外現地情勢の悪                           | ついては、平成 32    | する。            | <評価の視点>    | <ul><li>東北民俗芸能公演</li></ul>                | ナーズ"事業では、国際交    | (1)最重点地域として位          |  |  |  |
| 化等に伴う事業の遅                          | 年度まで、これを      | 海外現地情勢の        | ① 当該国の国内   | ・ J-POP 公演                                | 流基金設立以来かつてない    | けられている東南アジア・          |  |  |  |
| 延・中止を回避すべ                          | 着実に実施する。      | <br>  悪化等に伴う事業 | 事情及び国際     | ・NHK 交響楽団コンサート                            | 規模で派遣を行っており、    | 取組としては、立ち上げ後          |  |  |  |
| く、在外公館や基金の                         | 海外現地情勢の       | の遅延・中止を回       | 情勢, 政府の外   | ・<br>高倉健回顧上映会                             | 平成27年度中に任務を終え   | 目を迎えた「文化の WA プ        |  |  |  |
| 海外事務所を通じる                          | 悪化等に伴う事業      |                | 交政策等を踏     |                                           | て帰国した 168 名が派遣先 | ェクト」に基づくアジア文          |  |  |  |
| 等により情報収集し、                         | の遅延・中止を回      | 避すべく、在外公       | まえた地域・国    | そのうちメインイベントとして北京で実現した NHK 交響楽団によ          | の 220 校で交流した現地生 | 流強化事業に集中的に取           |  |  |  |
| 的確な情勢把握と計                          | 避すべく、在外公      | 館や基金の海外事       | 別事業方針の     | るコンサートは、国際交流基金のほか、外務省や文化庁、また中国外           | 徒の人数合計は、東南アジ    | み、着実な成果を挙げてい          |  |  |  |
| 画的な準備・調整作業                         | 館や基金の海外事      | 務所等を通じて情       | 策定         | 交部や文化部はじめ日中の官民関係機関が共催・後援し、日中それぞ           | アの中等レベルの日本語学    | 平成 27 年度の対東南アジ        |  |  |  |
| を行うことにより、効                         | 務所を通じる等に      | 報収集し、的確な       | ② 方針に基づく   | れが世界に誇る音楽家を集めて行われ、演目には両国の作曲家による           | 習者数の8%にも当たる7.5  | 業経費実績額は、4,628百万       |  |  |  |
| 果的に事業を実施す                          | より情報収集し、      | <br>  情勢把握と計画的 | 事業の立案・計    | <br>  楽曲が並んだ。中国副首相や日本の与党総務会長ほか両国政官財界の     | 万人を超えている。また、    | 事業実績額の 27%) であり       |  |  |  |
| る。なお、外交上重要                         | 的確な情勢把握と      | な準備・調整作業       | 画的実施,およ    | 要人を含む約 1,500 人が来場、大きな話題を呼び、国際放送や英字紙       | 双方向の文化交流事業の実    | ち、アジア文化交流強化事          |  |  |  |
| な情勢の展開等を踏                          | 計画的な準備・調      | を行うことによ        | び情勢の変化     | │<br>│ も含め 13 件の報道がなされた。日本と中国が協働して作り上げたコ  | 施件数も、目標値を大きく    | は 2,922 百万円を占めてい      |  |  |  |
| まえて機動的な事業                          | 整作業を行うこと      |                | への適切な対     | ンサートが中国の首都で開催され、両国要人がそれを鑑賞、評価した           | 上回っている(目標値:280  | 平成 25~26 年度に実施基       |  |  |  |
| の実施が求められる                          | により、効果的に      | り、効果的に事業       | 応(「文化のW    | 事実は、両国民に、また世界に向けて、日中関係が改善に向かって歩           | 件→実績値:379件)。さら  | 整えた本事業については、          |  |  |  |
| 場合は、可能な限り対                         | 事業を実施する。      | を実施する。なお、      | Aプロジェク     | │<br>│ み出していることを印象づけた。中国国際放送は「日中が一体になり、   | に、従来事業との連携強化    | 27 年度には本格的に稼動         |  |  |  |
| 応するとともに、やむ                         | なお、外交上重要      | 外交上重要な情勢       | ト」実施を含     | 心が震えた」という観客の声を報じた。                        | 等により事業推進の基盤を    | た。一つ目の柱である「日          |  |  |  |
| を得ない事情により                          | な情勢の展開等を      | の展開等を踏まえ       | <b>む</b> ) | また、「日中交流集中月間」のクロージングとして北京で「高倉健            | 強化した。           | パートナーズ事業」では、          |  |  |  |
| 事業の実施・中止等及                         | 踏まえて機動的な      | て機動的な事業の       |            | 回顧上映会」を日本大使出席の下実施したところ、日中主要メディア           |                 | 度に当たる昨年度の100名         |  |  |  |
| び海外事務所に関す                          | 事業の実施が求め      | 実施が求められる       |            | で取上げられるなど大きな反響を呼んだ。                       | 2. 特にこれまで事業実施が  | <br>  倍近い 170 名を派遣、また |  |  |  |
| る重要な問題に対応                          | られる場合は、可      |                |            | 知日層の拡充の面からは、中国における日本研究者、知日層育成の            | 比較的手薄になりがちであ    | ートナーズ受け入れれ            |  |  |  |
| する場合には、事前に                         | 能な限り対応する      | 場合は、可能な限       |            | 最重要拠点である日本学研究センターについて、中国政府との交渉の           |                 | 38.5%で日本語履修者が         |  |  |  |
| 外務省と十分協議の                          | とともに、やむを      | り対応する。やむ       |            | 結果、博士課程重点化、国際連携強化を柱とする新たな3年間の合意           |                 | <br>  る等、一過性でない成果に    |  |  |  |
| 上、我が国の対外関係                         | 得ない事情により      | を得ない事情によ       |            | 書を締結し、中国の日本研究をとりまく環境変化に対応した知日層育           | 中南米、中東・アフリカ等    |                       |  |  |  |
| を損なわないよう細                          |               | り事業を中止する       |            | 成の基盤を固めた。                                 | 地域を中心に広い地域、幅    |                       |  |  |  |

心の注意を払う。 等及び海外事務所 に関する重要な問 題に対応する場合 には、事前に外務 省と十分協議の 上、我が国の対外 関係を損なわない 払う。

場合、また海外事 務所に関する重要 な問題に対応する 場合には、事前に 外務省と十分協議 の上、我が国の対 よう細心の注意を 外関係を損なわな いよう細心の注意 を払う。(平成27 年度地域別事業方 針:別紙)

また平成20年度から実施している中国知識人招聘事業では、招聘 知識人が執筆した日本滞在記が2015年に初版10万部で出版されるな ど注目を集め、中国社会の現代日本理解の深化に貢献している。平成 27 年度までの招聘者は合計 124 名に達し、将来の知日層が着実に拡 大されつつある。

(イ) 2015年10月下旬の総理大臣による中央アジア諸国訪問を踏まえ、中 央アジアとの交流深化に資する事業を集中的に企画・実施する取組み を緊急的に検討し、今後の計画を策定した。

日本の首相による9年ぶりの中央アジア訪問では、いずれの訪問先 | 全世界50か国のテレビ局と でも首脳間で今後の友好関係と相互理解の深化の重要性が確認され、 明確に打ち出された。この機会を逃さず、中央アジアの対日関心・理 て契約を締結し、うち 20 か 解を促進するため、国際交流基金では、今後1~2年に亘って集中的│国で放送を開始し、放映さ│1万人の参加者を得て高い評価 に様々な分野の交流事業や文化ミッションの派遣事業を実施する計 画を、総理出発に間に合わせて急ぎ検討・策定し、歴訪中に発表され た共同声明や共同記者会見等にもその内容が具体的に盛り込まれた。

平成27年度には集中取組計画のうち、テレビ番組提供、日本語教 材寄贈等の事業を順次開始・実施し、また他の企画については平成 3. 当該国の国内事業及び国 カー教室には 1000 人が参加す 28年度実施に向けて準備を始めた。

- イ. 地域・国別方針に基づく事業の立案・計画的実施については、以下の とおり取り組んだ。
- (ア) 東南アジアについては、平成 25 年度末に開始した「文化の WA (和・┃加及び主要メディアの好意 ┃ ペースで実施されたことが評 環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~| への取り組みが2年目に | 的な発信を含む) 入り、これを着実に継続推進した。

平成25~26年度に実施基盤を整えた「アジア文化交流強化事業」 を平成27年度には本格的に稼動させている。取り組み初年度に作り ┃ 係を打開する外交の一環と 上げたスキームに沿って、アジアセンターを中心に引き続き事業を更して、「日中交流集中月間」 に拡充して実施することにより、枠組みを定着させ、またプロジェク トが生み出すインパクトを数量的にも大幅に拡大させた。またプロジー国社会における対日感情の ェクト推進の枠組みのうち初年度中に整い切らなかった部分を完成│改善に寄与した。メインイ させ、あるいは前年度にはまだ十分でなかった、国際交流基金の従来 事業との連携に重点を置くことにより、2020年に向けて「文化の WA | サートでは、中国副首相や | 地日系社会と連携し、現地社会 プロジェクト」の基盤を一層強化した。

東南アジアへ現地教師アシスタント役の日本の学生・シニア層等を │約 1,500 人が来場、大きな │ 重点地域に対する取組が集中 派遣する"日本語パートナーズ"派遣事業では、平成27年度は新た | 話題を呼び、国際放送や英 に8か国の中学・高校231校に、初年度100名の倍近い170名の"パ | 字紙も含め13件の報道がな ートナーズ"を送り、累積270名派遣の実績を積んだ。うち平成27 年度中に任務を終えて帰国した168名が派遣先の220校で交流した現 | グイベントの「高倉健回顧 | おける取組だけではなく、これ

し、効率的に、生きた日本 の姿・文化を紹介する「放 された補正予算により本格 的に開始した。27年度中に、 のべ 190 番組の提供につい れた31番組を視聴した人の 総数は 5,182 万人以上に達

つ、外交上重要な機会を捉 えて事業を展開した好事例

で複数の事業を展開し、中 ベントである日中共演コン 日本の自民党総務会長ほか 両国政官財界の要人を含む された。また、クロージン

広い層へのリーチに適した┃ズ派遣先校長、日本語教師等の ツールとして、テレビ番組 訪日招聘といった既存の枠組 等放送コンテンツを活用│みを活用し、「日本語パートナ ーズ事業 | の成果を東南アジア 中等教育レベルでの日本語履 送コンテンツ等海外展開支 修者の増加に確実につなげる 援事業」を、26 年度に措置 | 努力を継続して欲しい。二本目 の柱である双方向の文化芸術 交流については、東南アジア等 から118名の映画人を招聘する 等、東京国際映画祭との連携事 業をさらに拡大し、2年で通算 を得た「ダンス・ダンス・アジ ア」、J-リーグと連携したサ ッカー交流事業ではのべ500人 以上の派遣交流が実現し、サッ 際情勢の変化に対応しつるなど、多岐に亘る事業を展開 し、結果として、交流目標値の 280 件を上回る 379 件を実施す として、(評価指標として重しるなど、地域別方針に沿った事 視している要人の出席・参|業が着実かつ目標値を上回る 価できる。

(2) さらに、戦略的対外発信 日中関係改善の機運を中国に おいて盛り上げるべく、在中国 日本大使館が企画した「日中交 流集中月間」の一環として、和 太鼓公演やNHK交響楽団コンサ ート等を実施し、在外公館、現 にとってインパクトのある事 業とすることに貢献するなど、 的に行われたことが評価でき

(3)上記のような重点地域に

地生徒の人数合計は、東南アジアの中等レベルの日本語学習者数の│上映会│も日中主要メディ│まで事業実施が比較的手薄に 8%にも当たる 7.5 万人を超えている。

合わせて同時に、従来国際交流基金が進めてきた既存の日本語教育 事業の枠組みを活用し、"パートナーズ"派遣先の校長等を日本に招 │ 滞在記が 2015 年に中国でべ │ 地域に対しては、生きた日本の 聘したり、担当日本語教師のスキルアップのための訪日研修を提供し たりすることにより、"パートナーズ"事業を核に東南アジア各地の│果をあげた中国知識人招聘│テンツ等海外展開支援事業│を 日本語教育の更なる拡充を進める仕組みを固めた。

文化芸術・知的交流分野でも、従来事業や前年度のアジア文化交 | 代日本理解の深化に貢献し 流強化事業を踏まえ、双方向・マルチ方向の交流促進を本格化させて 軌道に乗せ、東南アジアと日本を中心に、映像、美術、音楽、舞踊、 演劇、スポーツ、学術他様々なジャンルやテーマで、また市民同士、 専門家同士等いろいろなレベルにおいて、大々的な規模で接触や交流 | 理歴訪が計画される機会を が創出された。

たとえば映像分野では、平成26年度から取り組み始めたアジアセ | て中央アジア向け集中事業 | 外交上の重要な機会を捉えて ンターと東京国際映画祭との連携事業において、平成26年度のタイ特 | 取り組み計画を策定し、総 | 機動的に事業を展開した例と 集に引き続き平成27年度はフィリピン映画を取り上げた新設アジア 特集部門や、平成26年度から拡充したアジア若手監督作品紹介部門を | 声明や共同記者会見等にも | 問時(平成27年10月)の中央 通じて、東京国際映画祭に集まる日本内外の人々のべ3.000人以上が↓その内容が具体的に盛り込↓アジア向け集中事業計画の発 集中的に東南アジアの映画に触れる機会を作った。同時に映画祭の会 | まれた。 期に合わせて、東南アジア等各国から118名の映画人(映画監督・出 演者、映画祭関係者、映画専門ジャーナリスト、映画バイヤー・セラ 一等)を東京に招聘し、日本・アジアの映画を鑑賞し合う機会と、シ ンポジウムやワークショップを通じて映画人同士が情報・意見を交換|業を順次開始・実施し、ま| し、人脈を構築する場を提供した。

平成27年度の東京国際映画祭との連携事業においては更に、前回 28 年度実施に向けて準備を 国際交流基金アジアセンター賞を授与したカンボジアの新鋭監督と、 同じく第一線で活躍中の日本とフィリピンの監督、計3人のアジアの 若手監督たちによるオムニバス映画共同製作プロジェクト「アジア三 4. 当該国事情や国際情勢、 面鏡」も立ち上げた。この協働の取組により作られる成果作品は、来 29年度の東京国際映画祭でプレミア上映され、世界に向けて発信され | 別事業方針策定及び事業立 | となる5カ国全ての訪問の成果 る。前年度事業を踏まえた上で、地域別方針に沿って、取組初年度の 前回はまだ行き届いていなかった「協働取組促進」の部分について枠 組みを整え、2020年に向けた着実な歩みのための基盤を強化したこと になる。

(イ) 従来日本文化に接する機会が限られてきた、大洋州島嶼国、中南米、 中東・アフリカ等地域に対し、国際交流基金では、広い層を対象にわ かりやすい日本文化紹介事業を効率よく行うべく、措置された補正予 算により平成27年度から「放送コンテンツ等海外展開支援事業」を | <課題と対応> 本格的に開始し、日本の優れたドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、

アで報じられた。

(2) 中央アジア諸国の総

始めた。

化への適切な対応を行った ことにより、在外公館から も、地域別方針に対応して 適切な事業が実施されたと の評価を得た。

なりがちであった大洋州島嶼 また、招聘知識人の日本┃国、中南米、中東・アフリカ等 ストセラーとなるなどの成 | 姿・文化を紹介する「放送コン 事業等を通じて、将来の知 展開し、平成 26 年度補正予算 日層の拡充、中国社会の現 により平成 27 年度には全世界 50 か国のテレビ局に対しのべ 190番組を提供するなど、実績 を上げていることが評価でき

3. さらに、策定済みの方針に 捉えて、訪問に間に合わせ一沿った事業実施だけではなく、 理訪問中に発表された共同して、安倍総理の中央アジア訪 表が挙げられる。本事業計画 平成27年度には集中取組 は、総理訪問のタイミングに間 | 計画のうち、テレビ番組提 | に合わせて年度中に機動的に 供、日本語教材寄贈等の事|策定されたもので、総理訪問中 に発表された共同声明や共同 た他の企画については平成 記者会見等にもその内容が具 体的に盛り込まれるなど(平成 27 年度には集中取組計画のう ち、テレビ番組提供、日本語教 材寄贈等の事業を順次開始・実 外交政策等を踏まえた地域 施)、日本の総理として初めて 案・実施、並びに情勢の変 | を有意義なものにする上で大 きく貢献したことが評価でき

4. 上記のとおり、地域別方針 に沿って、東南アジア地域をは じめとする重点地域を中心に メリハリのある効果的な事業 が展開されていることに加え、 外交上の重要な機会を捉えた メリハリをつけた地域別 機動的な事業の実施も図られ バラエティ、映画等のテレビ番組の大々的な提供を行っている。

事業開始初年度の平成27年度中に、全世界50か国のテレビ局との べ190番組の提供について契約を締結し、うち20か国で31番組は既 | 的な地域別取組について、 に放映が始まった。

ウ. 平成27年度国際交流基金事業について在外公館からは、以下のとおり 評価を受けた。

地域別方針に基づいた事業の企画・実施状況について、海外拠点所在│う地域に集中的に投入すれ│る。この観点から、より正確な 国や特徴的な事業や活動が行われた国など計27か国の大使館より、方針 | ば、必然的にその他の地域 | 事情実績の把握及びその分析 別に「A (優れている)」「B (順調である)」「C (順調でない)」による評│における事業実績の落ち込│のためにも、成果の評価及びそ 価を徴したところ、A:78.6%、B:21.4%、C:なしと、ほぼ全ての方針 | みに繋がるため、今後の地 | の説明のための指標につき、さ について「対応した事業が適切に企画・実施された」との評価が得られ た。特徴的な評価例は次のとおり。

- (ア) 特に東南アジア地域については、"日本語パートナーズ"派遣事業 ての検討を要する。 が新たに開始された、あるいは派遣人数が増員されたこと、同事業に 合わせて派遣先の教育関係者招聘事業や教員訪日研修等を組み合わし力を高めるための国際交流 せて企画され、総合的な日本語教育支援が始まったこと、大型事業や│基金の組織やプログラムの│●中国、中央アジアなど、外交 複数年事業を含め文化芸術分野の協働事業プロジェクトが本格的にしあり方についても、改めて 始まったことへの評価と今後に向けた更なる期待が寄せられた。
- (イ) 全米桜祭り、日系団体と連携したブラジル各地の日本祭り等の「祭り」 開催支援事業、「日米同盟深化のための日米交流強化ファクトシート」 フォローアップ美術展の実施等、外交政策等に基づいて策定された地 域(国)別方針に沿った事業の企画・実施が特に評価された。
- (ウ) 英国の初等教育段階における日本語学習導入や大学入学のための A レベル日本語試験存続、またブラジル各地の中等・高等レベルでの日 本語学習導入等、在外公館と強い連携関係を結んで対応することによ り、地域(国)別方針に載った日本語教育強化を実現させた例が高く 評価された。

#### <評価結果>

- ●地域・国別方針については、これを法人のPDCA サイクルに確実に活かし ていくことが期待される。また、本方針の策定プロセスにおける意見交 換や策定後の共有を通じ、外務省と目標設定、事業実施、評価及び改善 において連携することが必要。
- ●国際情勢の変化への対応事例として挙げられている中東地域での情勢変 化に伴う対応については、在外公館、本省との適正な協議の上、現実的 な判断がなされたと評価できる。他方、かかる情勢は刻一刻と変化しう るものであり、特に本邦からの文化人や専門家の派遣等について、過度 に抑制的とならないよう、年度途中であっても、在外公館、本省関係課

方針を策定した上で、「文化」ており、評定はA「所期の目標 の WA プロジェクト」等重点 法人の PDCA サイクルの中 で、どのような指標を用い て、いかに成果を説明して 及び改善方策> いくか、一層の検討が必要。

| 域バランスを考慮した上で | らなる検討が期待される。 の対策への取り組みについ

検討したい。

を上回る成果が得られている」 が適当である。

<指摘事項、業務運営上の課題

●地域別方針については、法人 また、限られたリソース の PDCA サイクルにより一層 を、重点的な取り組みを行 活かしていくことが期待され

<その他事項>

また、国・地域への対応 | 主な有識者意見は以下のとお

- 上重要な機会を捉えて事業を 展開した他、「文化の WA プロ ジェクト」における日本語パー トナーズの派遣、大洋州島嶼国 等への放送コンテンツ等海外 展開支援事業等、着実に実施さ れ、成果も上げている点を評
- ●関係が停滞する中国に対す る「日中交流集中月間」での諸 事業、「日本語パートナーズ事 業」の本格的な派遣と現地校 長の招聘などの双方向的事業、 これまで支援が手薄であった 地域への新たな放送コンテン ツの提供など、重点国・重点地 域やその他の地域に目配りし たメリハリのある事業が展開 されたことを評価。
- ●「文化の WA」プロジェクト が日 ASEAN 協力の枠組で登 場したのは承知しているが、中

と協議し、情勢の好転が見込まれる場合には派遣を再度検討する等の対応も考えられるところ、考慮されたい。

#### <反映状況>

- ●平成28年度地域別方針の策定にあたっては、法人のPDCAサイクルに確実に活かすことに留意し、画一的な方針にならないよう重点地域を定めてメリハリをつけた。また、外務省と協議・連携を重ね、外交政策、特に外務省による対外発信戦略上の現状把握や設定目標に沿って、基金事業地域別方針を策定した。
- ●現地情勢の悪化についての予測は簡単ではないが、平素からの情報収集と備えに注力するとともに、外務省はじめ関係機関との緊密かつ迅速な連携による対応を心掛けている。また、本部からの専門家等に過度に抑制的となることなく、客観的な情報に基づき、第一に安全に留意しつつも冷静な状況判断により事業を実施した。たとえば、平成27年3月に予定していた東北民俗芸能等ベルギー・オランダ派遣事業については、一行離日前日にブリュッセルにおいてテロが勃発したことを受け、即刻外務省及び在ベルギー日本大使館を通じて情報を集め、数時間のうちにブリュッセル公演の中止を決定した。一方ベルギーに次ぎ巡回を計画していたオランダについては、在オランダ大使館から現地状況についての情報収集を入念に行い、同地におけるテロ警戒情報、各種催し実施状況、宿泊・公演予定会場立地等について改めて調査し、アーティスト側の意向も確認した上で、予定どおりの事業実施を決定した。

国や韓国といった近隣の重要な交流相手との間に障碍が残っていることを踏まえると、なるべく早く ASEAN プラス3 (日中韓)というマルチの関係の中で中国・韓国との交流を円滑化することを企画してはどうか。

- ●せっかく育った日本への関心を無駄にしないために、世界各地でのきめ細かな情報収集に努め、草の根的な活動への支援も含めた支援体制を整えていただきたい。
- ●今後は、PDCA サイクルの中で、平成 27 年度の方針が如何に実施されているかを検証した上で、地域バランスを考慮した上での事業の実施が求められる。

#### 4. その他参考情報

|                            | 流                                      | 別交                                      | 名名                    | * 発・                                     | 本年         | Ш                                           |                                          |                |                                           | 쁩    | ı <del>K</del> l                         | П                                       |              |                                              |                                      | 〈流                                       | 術态               | 力長                                         | **                     |                                            |      |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------|
| 4.                         |                                        | 3.                                      |                       | 2.                                       |            |                                             | 1.                                       |                | 3.                                        |      |                                          | 2.                                      |              | 1.                                           |                                      | 3.                                       |                  | 2.                                         |                        | 1.                                         |      |
| 多国間の枠組を利用し、専門家ネットワークを安定・強化 | する人的・物的支援を重点的に行う。特に社会科学分野の若手研究者の底上げを図る | <中国>社会的影響力の大きい知識人や,未だ発展の余地が大きい地方の研究機関に対 | 日中、日韓の共通課題に関する知的交流を行う | <中国・韓国>知識人の招へいや人的交流による人脈形成の事業を重点的に行う。また、 | 交流の機会を提供する | 援を行う。特に日本との関わりが薄い若手知識人、NPO リーダー等の招へい等の事業により | ベテラン世代からの知見の継承にも留意しながら、次世代の日本研究者に対し重点的な支 | ての導入・定着への支援を強化 | <中国>中等教育については、教師の研修・指導と教材の支援を行う。特に第二外国語とし | 等を強化 | 学習者の意欲を高める事業展開や中学校・高等学校関係者を対象とするアドボカシー活動 | <韓国>懸念される日本語学習者数の大幅減少への対策として、中等教育段階の日本語 | 潜在的な学習者の取り込む | 在外拠点やさくらネットワーク機関、ならびに「アニメ・マンガの日本語」などの素材を活用し、 | の相互交流を促進し、パートナーシップを育むことで次世代の交流担い手を育成 | 一般若年層に訴求する事業による対日関心への喚起に加え、若手の芸術家やクリエイター | 域の状況に合わせた地方展開を行う | 在外公館や日本語、日本研究の拠点機関とも連携し(中国では「ふれあいの場」も活用)、地 | 規模にかかわらず、インパクトの高い事業を実施 | 現地の専門家、文化芸術団体や国際フェスティベル・国際展とのネットワークを強化し、事業 | 東アジア |

| 流                                                                                                                     | 1芸術交                                              | **                                                         |                      | —\ <u>`</u>                                | コンダ                                          | 471 | ジイ                                       |                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 3.<br>4.                                                                                                              | 2.                                                | :                                                          |                      |                                            | 2.                                           |     |                                          | :-                                              |       |
| <ol> <li>国境、都市・地方を問わず広く、アジアの文化の担い手たちのネットワーク構築を促進・支援</li> <li>ウェブサイトや SNS を通じ、交流・ネットワーク構築や多様な情報・コンテンツの発信を促進</li> </ol> | 文化的インフラが整備されていない国々に対しては、通常事業に加え、国づくりに資する文化協力事業を実施 | 1. アジアセンターと連携し、双方向型・共同作業型の事業や人材育成、課題解決型の事業により信頼関係を維持・発展させる | 共同研究等の協働取組み促進を集中的に実施 | 手人材育成やソフトインフラ整備、専門家同士のネットワークや交流基盤の強化、共同制作・ | 2. 日本と東南アジアを主とするアジアにおいて、交流の裾野拡大と相互理解促進、文化の担い | 指す  | 上と日本人との交流機会の増加を図り、日本語教育の普及と日本人のアジア理解促進を目 | 1.「"日本語パートナーズ"派遣」プログラムにより、ASEAN 諸国において日本語学習意欲の向 | 東南アジア |

| 金語                                          | <del>+</del> == |                                             |                |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 3.                                          |                 | 2.                                          |                | :                                             |
| 3. 中等教育での日本語学習停滞、後退が懸念される国については日本語学習の需要を高める | 備と質の向上を図る       | 2. 中等教育での日本語学習増加が見込まれる国については、各国政府と連携しつつ、基盤整 | 地方への日本語教育支援を強化 | 1. アジアセンターと連携し、アドボカシー招へいなど、各国日本語教育事情に応じた事業、特に |

- 3. 中等教育での日本語学習停滞、後退が懸念される国については日本語学習の需要を高める
- 4. よう準備を進める 文科省の SEND 事業に対し協力するとともに、増加する EPA 日本語研修の需要に対応できる ために、各国政府、教育機関に働きかけ、学習者・教員招聘、教材支援を重点的に強化
- :-深化を目指す アジアセンターと連携し、 若者層の対日関心向上、次世代リーダ 一となる専門家の対日理解
- 2 各国の拠点機関を支援するとともに各地の国内日本研究ネットワークを支援し、全体のレベ アアップを図る

日本研究·知的交流

S 2015年に発足するASEAN 共同体に向けて東南アジア域内、東南アジアと日本・他地域の日 本研究のネットワーク促進する

| 3. インドについ | 1.                                          |                                   | 2.                                        | 1. 次世代の交流                      |      |  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------|--|
| 率的に事業を実施  | 3. インドについては全国的な展開を進めつつ、その他の国々については巡回等を活用して効 | ク形成を促進し、情報のみに頼ることのない文化交流のための基盤を強化 | 双方向型・共同作業事業や地域的・国際課題への取組を通じ域内の専門家発掘とネットワー | 1. 次世代の交流の担い手発掘及び関係構築に資する事業を実施 | 南アジア |  |

- 4. 在外事業を中心に日本を多角的に見せる事業を実施
- 2014年9月の日印共同声明もふまえ, 日系企業進出の多いインドを中心に日本語事業を展
- 5 インドにおいては、中等教育段階を含め、教師支援並びに教師養成の取組を強化
- 日本語 3. 北インドのみならず西インド、南インド及び東インドの大学等への支援により、日本語人材の 育成・確保にも努める
- 4. 域内の指導的人材の発掘・育成・ネットワーク構築のための支援を継続
- :-インドにおいては、次世代の研究者の発掘・育成を通じて日本研究の基盤を強化
- 2 フェローシップ等を通じ知日派人材の育成を図るとともに、ニーズに応じた地域共通の課題に 対する取組を支援
- 3. 日印共通課題・国際課題への取組を通じ専門家交流促進
- 日本研究,知的交流 4 インド以外の国においては、周年等の機会には集中的に資源を投入することにより効率的か つ効果的に対日関心を喚起
- S 2014年9月の日バングラデシュ共同声明を踏まえ、 ダッカ大学を支援

| 的 本   2. 日本大使館と緊密に連携し、日本研究の促進に尽力しているオーストラリア国立大学を中心   ☆ 研   2. 日本大使館と緊密に連携し、日本研究の促進に尽力しているオーストラリア国立大学を中心 | \frac{1}{1}            | <ul><li>知 日 育成</li></ul> | 1. 日本理解促進のため、社会科学・人文科学の各分野のバランスに留意しつつ日本専門家を | の効果的な支援、活性化 | 3. 現地の日本語教師ネットワークや JOCV の活用や、他の団体等との連携による日本語教育 | 語 接を強化 | 日 2. <オーストラリア>全国統一カリキュラム策定の機運に合わせ、全豪ネットワーク形成への支 | 向上 | 1. <オーストラリア>各州との連絡・コンサルティング体制を強化し、域内全体の教育レベルの | 캬 | 流 3. ニュージーランド、島嶼国等では、これまで扱ってきた分野だけにとらわれない事業展開も検 | ──────────────────────────────────── | 12   2. <オーストラリア>在外事業の着実な実施の他、現地の専門家、文化芸術団体や国際フェ | 文盤を整備 | 1. <オーストラリア>日豪の専門家ネットワークを形成し、幅広く日本を紹介していくための基 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|
| ことは十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                               | 単に尽力しているオーストラリア国立大学を中心 |                          | )各分野のバランスに留意しつつ日本専門家を                       |             | 用や、他の団体等との連携による日本語教育                           |        | の機運に合わせ、全豪ネットワーク形成への支                           |    | ング体制を強化し、域内全体の教育レベルの                          |   | ってきた分野だけにとらわれない事業展開も検                           | <b>┊にかかわらず、インパクトのある事業を実施</b>         | 也、現地の専門家、文化芸術団体や国際フェ                             |       | を形成し、幅広く日本を紹介していくための基                         |  |

|                  |          | 上下 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|
|                  |          | 国際的イベント等の機会をとらえた日本のプレゼンスのアピール                 |
|                  | 2.       | 現地機関との連携や関係者のネットワーク化に力点を置いた担い手支援              |
| ‡                | <u>.</u> | 在外事業や PAJ を中心とする地方展開の積極的な推進                   |
| <b>公</b> 分       | 4.       | <米国>青少年交流事業との連携も視野に入れた、若手担い手支援                |
| 拟能               | 5        | 5. <米国>米国の美術館において日本美術の企画展を平成24年度より5年間実施       |
| :<br>:<br>:      | 6        | 6. <米国>日米学芸員交流の継続実施とともに、関係者のネットワークが持続的な日本美術紹  |
| ÐIĽ              |          | 介につながるよう支援                                    |
|                  | 7        | 7. <カナダ>多文化化の進む都市部においては質の高い日本文化紹介による日本のプレゼ    |
|                  |          | ンスの維持                                         |
|                  |          | 中等・高等教育段階での日本語教育実施の拡大に向けたアドボカシー活動の強化          |
|                  | 2        | 2. <米国>ロサンゼルス日本文化センターのさくら中核事業において、日本語教育環境の違い  |
| <del> </del> === |          | に応じた支援の配分と、AATJをはじめとするさくらネットワーク中核メンバーと共同しての地域 |
| 全語               |          | ネットワーク強化                                      |
|                  | <u>.</u> | <米国>青少年交流事業との連携も視野に入れた、若手教員の育成                |
|                  | 4        | 4. <カナダ>西部地域に重点をおいた、トロント日本文化センターのさくら中核事業の実施   |

|                                              | 併金             | $\exists$                                 | I        |                                            |                                             |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| N                                            |                | 2.                                        |          |                                            | <del></del>                                 |
| 3 <米国>アジアダタけ、みトイスタスコーグ・グ・ープ知的コニュニティへの著目・関の関連 | 研 基づく知的交流事業の実施 | <米国>米国の知的コミュニティにおける日本のプレゼンス向上とバランスの取れた視点に | いての議論を開始 | 接を継続するとともに、AAC等と連携し、長期的視点に基づいた日本研究と基金の役割につ | 1. <米国>米国を引き続き日本研究支援事業の最大の重点国とし、機関支援を中核とする支 |

- 1本研究 2 基づく知的交流事業の実施 <米国>米国の知的コミュニティにおける日本のプレゼンス向上とバランスの取れた視点に
- 3. <米国>アジア系をはじめとする各エスニック・グループ知的コミュニティへの着目・関係強化
- 4. 将来の二国間関係を担う次世代人材(研究者、専門家、実務家)の育成
- 5. <カナダ>国内外の研究者間のネットワーク強化を志向する事業への重点化

|                                    | 完                  | 交流有名                                         | 的的 中                          | •   |                                           |    |                                              | 計                                      | <del>+</del> == |                                               |                     |                                         | ÐIĽ            | 交流                                           | 批徭 | <b>公元</b> :                                  | <b>†</b>                                         |                               |     |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|                                    | [                  | 平<br>3.                                      | <u> </u>                      | 1   |                                           |    | 4.                                           | 1.3                                    |                 | <b>.</b>                                      |                     | 5                                       |                |                                              |    | 1.1                                          | <b>.</b>                                         |                               |     |
| 4. 米国の日本研究の知見を中南米に波及させるための連携可能性を検討 | 企業との協力による知的交流事業の拡大 | 1. 学術的テーマだけではなく広く一般市民の関心を呼ぶようなテーマの設定や、現地進出日系 | 2. 日系人を含む次世代リーダー層, 知日派親日派層の育成 | 用する | 機関支援を継続して実施し、日本研究機関の下支えをしつつ、幅広い分野からフェローを採 | 展開 | I. メキシコ及びサンパウロ日本文化センターの広域機能充実による、地域全体に裨益する事業 | 3. <ブラジル>ブラジル人留学生に対する日本語教育の促進に資する事業の実施 | 育」の発展を図る        | 2. 「継承日本語教育」に囚われず、非日系人をも対象として意識した「外国語としての日本語教 | 各国の実情に応じた日本語教育の基盤強化 | 1. 対日理解促進の重要なパートナーとなる日系諸団体との協働関係を一層強化する | を活用した、効率的事業の実施 | 4. 映画・ソーシャルメディア・テレビ等の広い地域で展開可能なツールや在米日本文化専門家 | 展開 | 3. メキシコ及びサンパウロ日本文化センターの広域機能充実による、地域全体に裨益する事業 | 2. 2020年東京オリンピック・パラリンピックへとつながる文化・スポーツ振興に資する事業の実施 | 国際的イベント等の機会をとらえた日本のプレゼンスのアピール | 中南米 |

| 〈流                                           | 图      | "在,                                           | 5 究      | 本征                                          | Ш        |                                               |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 4.                                           |        | 3.                                            |          | 2.                                          |          | 1.                                            |
| 4. 大学、研究機関、民間財団、連携機関(ベルリン日独センター)の他、欧州評議会等のマル | 力<br>力 | 3. EAJS や各国の日本研究協会/学会へのニーズに応じた支援や若手研究者育成に向けた協 | 材へのアプローチ | 2. いわゆる伝統的な日本研究のみならず、国際関係論や政治学等のより大きな分野の若手人 | <b>独</b> | 1. 名門・新興を交えた戦略的な機関支援を行うとともに、民間を含めたパートナーとの連携も模 |

- 2. いわゆる伝統的な日本研究のみならず、国際関係論や政治学等のより大きな分野の若手人 材へのアプロー
- 3. EAJS や各国の日本研究協会/学会へのニーズに応じた支援や若手研究者育成に向けた協
- 4. 大学、研究機関、民間財団、連携機関(ベルリン日独センター)の他、欧州評議会等のマル チな枠組みと連携した知的交流の推進

| <ul><li>知的交流<br/>日本研究</li></ul>                                                                                     | 日本語                                                                                                                                                                                                                                                     | 交流文化芸術                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul><li>1. 若手育成に主眼を置いた機関支援やフェローシップ供与</li><li>2. EAJS との連携や若手研究者育成に向けた協力</li><li>3. セミナー等を通じた有識者レベルの対日関心惹起</li></ul> | <ol> <li>各国の学習実情に応じた日本語教育の拡充支援</li> <li>&lt;ロシア&gt;モスクワ及び周辺地域における初中等段階の教師育成と教育環境の充実、極東・シベリア地域における日本語教育機関の自立化支援と新規支援策の検討</li> <li>ブダペスト日本文化センターの広域機能充実による東欧地域全体に裨益する事業展開</li> <li>AJE との連携とニーズに応じた的確な支援</li> <li>中央アジアにおける、日本センターJF 講座の安定的な運営</li> </ol> | 1. 現地主体による文化活動への適切なサポートなどを通じた対日理解の向上<br>2. ブダペスト日本文化センターの広域機能充実による東欧地域全体に裨益する事業展開<br>3. <ロシア>極東地域の戦略的重要性を踏まえた、対日関心の維持・拡大 | 東欧 |

|                  | 中東及びアフリカ                                       |
|------------------|------------------------------------------------|
| ‡                | 1. 周年の活用やポップカルチャーへの取組みを含めて、分かりやすい手法を用いた基礎的な    |
| <b>公分</b> :      | 対日理解の向上                                        |
| 批徭               | 2. 衛星放送も視野に入れた、テレビ番組コンテンツの放映による一般大衆への文化発信      |
| :<br>:<br>:<br>: | 3. <中東>カイロ日本文化センターの広域機能充実による中東地域全体に裨益する事業展開    |
| <i>(</i> TIL     | 4. <アフリカ>次回 TICAD の成功に向けた、文化面からの支援、協力の可能性検討    |
|                  | 1. 日本語専攻学科の存在する国(エジプト、イスラエル、イラン、トルコ等)を中心に、日本語教 |
| П                | 育の定着支援                                         |
| ¦≯¤              | 2. <エジプト>アインシャムス大学の自立的発展に向けた現地人材の育成            |
| 品                | 3. カイロ日本文化センターの広域機能充実による中東地域全体に裨益する事業展開        |
|                  | 4. <アフリカ>一定規模の日本語学習者が存在する国を中心に、日本語教育の定着支援      |
| ·•               | 1. 巡回セミナー等を通じた有識者レベルの対日関心惹起                    |
| 知的日本             | 2. 研究機関への支援や研究者へのフェローシップ供与を通じた日本研究の底上げ         |
| 5次注册             | 3. <中東>湾岸諸国等からの、メディア関係者等を候補とする社会的影響力のある次世代リー   |
| 初心               | ダー層の招聘などを通じた相互交流促進                             |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関 | する基本情報                |               |                               |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| No. 2        | 文化芸術交流事業の推進及び支援       |               |                               |
| 業務に関連する政策・施  | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策  |               |                               |
| 策            | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進 |               |                               |
| 当該項目の重要度、難易  |                       | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表             |
| 度            |                       | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)      |
|              |                       |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号         |
|              |                       |               | 072(独立行政法人国際交流基金運営費交付金)       |
|              |                       |               | 基金シート番号 26-005(日中 21 世紀基金)    |
|              |                       |               | 平成 25 年秋のレビュー                 |
|              |                       |               | 「広報に関する事業③独立行政法人国際交流基金運営費交付金」 |

| . 主要な経年                              | データ           |                            |             |             |             |              |             |  |                      |    |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|----------------------|----|
| ①主要なアウ                               | 7トプット(ア       | ウトカム)情報                    |             |             |             |              |             |  | ②主要なインプット            | 情幸 |
| 指標等                                  | 達成目標          | 基準値<br>(前中期目標期間最<br>終年度値等) | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度  | 平成<br>28 年度 |  |                      |    |
| (1)文化芸                               | <b>长術交流事業</b> |                            |             |             |             |              |             |  | 予算額(千円)              | 1  |
| 主催事業実 施件数                            |               |                            | 335         | 349         | 312         | 346          |             |  | 決算額(千円)              | 1  |
| 助成事業実 施件数                            |               |                            | 358         | 266         | 260         | 178          |             |  | 経常費用(千円)             | 2  |
| 主催事業来<br>場者·参加者<br>等数                |               |                            | 1, 946, 748 | 1, 293, 658 | 1, 243, 211 | 1, 872, 663  |             |  | 経常利益(千円)             |    |
| 主催事業アンケ<br>ート「有意義」<br>度              |               |                            | 95%         | 95%         | 96%         | 97%          |             |  | 行政サービス実<br>施コスト (千円) |    |
| アンケート「日本<br>への関心/理<br>解促進」(一<br>部事業) | (4 1/3/08)    |                            | 87%         | 87%         | 89%         | 87%          |             |  | 従事人員数                |    |
| (2) 放送=                              | コンテンツ等海       | 外展開支援事業                    |             |             |             |              |             |  |                      |    |
| 放映件数/国<br>数                          |               |                            | _           | _           | _           | 31 / 20      |             |  |                      |    |
| 推定視聴者<br>数                           |               |                            | _           | -           | -           | 51, 828, 800 |             |  |                      |    |
| (3) 日中交                              | で流センター事       | 業                          |             |             |             |              |             |  |                      |    |
| 派遣・招へい                               |               |                            | 131         | 176         | 182         | 150          |             |  |                      |    |

| _ |                      |             |             |             |                   |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | ②主要なインプット情           | 青報(財務情      | 報及び人員に      | 関する情報)      |                   |             |
|   |                      | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度       | 平成<br>28 年度 |
|   | 予算額 (千円)             | 1, 977, 181 | 1, 908, 097 | 4, 664, 476 | 4, 138, 000       |             |
|   | 決算額 (千円)             | 1, 990, 144 | 1, 919, 877 | 1, 666, 506 | 2, 148, 173       |             |
|   | 経常費用 (千円)            | 2, 203, 188 | 2, 125, 102 | 1, 974, 687 | 2, 610, 826       |             |
|   | 経常利益(千円)             | 167, 690    | 174, 812    | 233, 318    | <b>▲</b> 122, 897 |             |
|   | 行政サービス実<br>施コスト (千円) | -           | I           | I           | _                 |             |
|   | 従事人員数                | 26          | 27          | 28          | 33                |             |

| 人数                                   |         |         |         |         |         |  |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 来場者数                                 |         | 43, 863 | 34, 482 | 31, 561 | 33, 897 |  |
| アンケート「有意<br>義」度                      | 70%以上   | 98%     | 99.8%   | 98%     | 98%     |  |
| アンケート「日本<br>への関心/理<br>解促進」(一<br>部事業) | (80%以上) | 87%     | 100%    | 92%     | 90%     |  |

- 注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載
- ※「達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標。
- ※平成26年度及び27年度の「予算額」と「決算額」との差額は、補正予算の年度末成立に伴う、ほぼ全額翌年度繰越のため等。
- ※人件費については、「予算額」「決算額」には含まず、「経常費用」には含む。
- ※海外事務所における事業費・従事人員数は含まない。
- ※震災復興予算は含まない。

| 3. | 各事業年度の業務に  | に係る目標、計画、 | 業務実績、年度評      | 価に係る自己評価別   | 及び主務大臣による評価                            |              |          |                            |
|----|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|
|    | 中期目標       | 中期計画      | 年度計画          | 主な評価指標      | 法人の業務実績・自己評価                           |              | 主務大同     | 至による評価                     |
|    |            |           |               |             | 業務実績                                   | 自己評価         |          |                            |
|    | 対日関心の喚起と   | 対日関心の喚起   | 対日関心の喚起       | <主な定量的指標    | <主要な業務実績>                              | <評定と根拠>      | 評定       | В                          |
|    | 日本理解の促進に資  | と日本理解の促進  | と日本理解の促進      | >           |                                        | <u>評定: B</u> | <評定に至っ   | った理由>                      |
|    | するため、多様な日本 | に資するため、多  | <br> に資するため、多 | 主催事業の入場者    | 多様な日本の文化及び芸術の海外への紹介                    | 根拠:          | 1. 多様な日  | 本の文化及び芸術                   |
|    | の文化及び芸術を海  | 様な日本の文化及  | 様な日本の文化及      | 等の事業対象者層    |                                        | ほぼすべての事業を当初  | の海外への約   | 23介については、平                 |
|    | 外に紹介する事業及  | び芸術を海外に紹  |               | に対するアンケー    | 諸外国における日本の文化・芸術に対する関心を促進し理解を深めるた       | 計画どおり実施した(テロ | 成 27 年度よ | り、当省の戦略的                   |
|    | び文化芸術分野にお  | 介する事業及び文  | び芸術を海外に紹      | ト「有意義」度 70% | め、全世界を対象に、様々なプログラムを通じて日本文化の多様な魅力を      | の影響により、ベルギーで | 対外発信重.   | 点国を対象とした                   |
|    | ける国際貢献事業を、 | 化芸術分野におけ  | 介する事業及び文      | 以上          | 効果的に紹介した。とりわけ外交上重要な機会や国・地域に対して、平成      | の事業のみ中止)。    | 「日本祭り】   | 催支援事業」を開                   |
|    | 日本と海外の双方向  | る国際貢献事業   | 化芸術分野におけ      |             | 27 年度より新たに開始した「日本祭り開催支援事業」をはじめ重点的な取    | 開催地におけるアンケー  | 始する等、質   | の高い大型事業等                   |
|    | の事業や相手国の国  | を、日本と海外の  | る国際貢献事業       | <その他の指標>    | 組みを行った。さらに、これら重点国・地域以外においても、基金が長年      | ト式の満足度調査などをみ | を実施し、対   | 日関心の喚起と日                   |
|    | 民との共同作業を伴  | 双方向の事業や相  | を、日本と海外の      | ①主催事業アンケ    | にわたり培った専門性を生かし、質の高い本格的な大型事業を実施し、当      | ても、各開催地において一 | 本理解の促    | <b>進に資する事業を</b>            |
|    | う事業、人物交流事業 | 手国の国民との共  | 双方向の事業や相      | ートにおける日     | 該国のアートシーンに大きなインパクトを及ぼすとともに、巡回展や巡回      | 定の評価を得ることができ | 展開している   | <i>,</i><br>) <sub>0</sub> |
|    | 等も含め、効果的に実 | 同作業を伴う事   | 手国の国民との共      | 本理解促進/関心    | 映画祭、テレビ番組紹介等を通じ、広く全世界に向けた継続的な事業展開      | た。特に新規事業であった | (1)「日本領  | 祭り開催支援事業」                  |
|    | 施する。実施に際して | 業、人物交流事業  |               | 向上の回答割合     | を安定的・効率的・効果的に図った。                      | 日本祭り開催支援事業に関 | では、初年度   | で準備期間が限ら                   |
|    | は、外交政策上の必要 | 等も含め、効果的  | 同作業を伴う事       | 80%以上       |                                        | しては、準備期間が著しく | れる中、米・   | 中・韓・ブラジル・                  |
|    | 性及び相手国との交  | に実施する。実施  | 業、人物交流事業      | ②「中国ふれあい    | ア. 重要国における外交上重要な機会への対応                 | 限定されていた中、外交周 | ベルギー (テ  | ロの影響により中                   |
|    | 流状況や、各国におけ | にあたっては、専  | 等も含め、効果的      | の場」来場者数の    | (ア)外務省戦略的対外発信重点対象国における「日本祭り」(平成 27 年   | 年にあたるブラジル、また | 止) の5カ国  | を対象に、現地の                   |
|    | る文化・芸術に対する | 門機関として長年  | に実施する。        | 対前年度比増加     | 度は、米、中、韓、ブラジル、ベルギーの5カ国を対象)において、祭       | 米国、中国、韓国などの重 | 事情・ニース   | 、・文化交流基盤等                  |
|    | 関心や文化施設等の  | 培ったノウハウや  | 事業実施にあた       |             | り事業のハイライトとなりうる日本文化紹介事業を本邦から主催派遣        | 要国において、現地のニー | を考慮しつつ   | の、多様かつ現地の                  |
|    | 整備状況等、現地の事 | ネットワークとい  | っては、専門機関      | <評価の視点>     | し、日本の多様な魅力を集中的・多角的に紹介した。               | ズを踏まえながら多様な日 | 人々の心に    | 残る様々な日本文                   |
|    | 情・必要性及び今後の | った専門性をさら  |               | ①外国の国民の日    | a. 米国:「全米桜祭り」(ワシントン DC)、「二世ウィーク」(ロサンゼル | 本文化を紹介することがで | 化紹介事業を   | と展開し、多数の動                  |
|    | 動向を的確に把握す  | に高め、多様なス  | として長年培った      | 本の文化・芸術に    | ス)への公演団派遣を実施。二世ウイークでは、同フェスティバルが 75     | きた。また、米国における | 員を得、また   | プレスにも大きく                   |
|    | る。また、国内外にお | キームを複合的に  | ノウハウやネット      | 対する関心を促     | 周年を迎えること、さらには同年4月の安倍総理訪米のフォローアップ       | 大型美術展の相次ぐ実施も | 報道されるな   | など、我が国が対外                  |
|    | いて、情報の収集やネ | 組み合わせる等、  | ワークといった専      | 進し理解を深め     | として、狂言師の野村万蔵氏らによる大田楽および狂言の公演・ワーク       | 規模に十分見合う注目と来 | 発信の要と    | して重視する重点                   |

ットワーク形成を行 その専門性を生か | 門性をさらに高 い、効果的な事業の実した質の高い事業 施につなげる。文化遺しに重点化する。

産の保護の分野にお ける国際貢献事業の 度補正予算 (第1 実施にあたっては、号)および平成27 「海外の文化遺産の 年度補正予算(第1 保護に係る国際的な 号) により追加的 協力の推進に関する に措置された交付 法律」(平成十八年法) 金については、そ 律第九十七号)の着実 れぞれ、「地方への な施行に配慮する。

また、平成26年 好循環拡大に向け た緊急経済対策」 (平成26年12月27 日)および「総合 的なTPP関連政 策大綱」(平成27年 11月25日)の一環 として措置された ことを踏まえ、放 送コンテンツ等の 海外展開支援のた めに活用する。

#### ア 諸施策

(ア) 多様な日本の 文化及び芸術の 海外への紹介

諸外国の国民の 日本の文化・芸術 に対する関心を促しけるニーズ調査を 進し理解を深める ため、文化人・芸 術家等の派遣・招 へい、講演、セミ ナー、ワークショ ップ、展示、公演、 映画・テレビ番組 の上映・放映・制 財源(政府出資金 作、書籍の出版・ 翻訳等の事業の実

め、多様なスキー ムを複合的に組み 合わせる等、その 専門性を生かした 質の高い事業に重 点化する。加えて 援事業」を通じ、 外務省対外発信重 点対象国において 開催される日本祭 り等の日本関連イ ベントにおいてハ イライトとなり得 る日本文化紹介事 業を実施し、日本

の多様な魅力を紹

介するとともに、

「文化のWA

(和・環・輪)プ

ロジェクト〜知り

合うアジア~」に

資する事業の実施

また、現地にお

踏まえ、「放送コ

ンテンツ等海外展

開支援事業」を着

日中交流センタ

ーでは、自己収入

等の運用益収入

等) によって、青

実に実施する。

にも配慮する。

る質の高い事業 の実施

- ② 相手国の文化交 流基盤の的確な 把握と地域・国別 事業方針に基づ く効果的な事業 の実施
- 「日本祭り開催支 ③ 国際共同制作や 人物交流等を含 む、双方向性、共 同作業型の事業 の実施

ショップを実施し、のべ1万人を超える観客を強く印象付けた。

- b. 中国:戦後70年という節目の年に、日中関係がいまだに不透明感が 漂う中にあって10月の日中交流集中月間において、以下の通り中国におした。 ける日本祭り開催支援事業を展開。日本を代表する和太鼓、民俗芸能、 クラシック音楽などを次々に披露することができ、インパクトのある事 業展開ができた。総入場者数は、4,090人に達した。
  - 和太鼓 YAMATO 公演 (2015/10/13-14)
  - · 東北民俗芸能公演 (2015/10/17-18)
  - ・ダイアナ・ガーネット・JPOP コンサート (2015/10/24-25)
  - · NHK 交響楽団公演
- c. ブラジル: 日ブラジル外交関係樹立 120 周年を記念し、和楽器ユニッ スケール・メリットを狙い、 ト「結」3都市巡回公演、クリヤ・マコト クリエイティブ・ジャズ・ アンサンブル・ジャパン 4 都市公演を実施。総入場者数は、8,347 人 を数えた。
- (イ) 日本・中米交流年を記念し、劇団影法師を派遣し中米7カ国を巡回、 中米諸国の児童青少年や家族連れを主な対象として日本の影絵劇を上 演し、対日理解を促進した。総入場者数は、11,546人に達した。
- (ウ) 7 月にはミラノ万博で開催されたナショナルデー「ジャパンデー」 において、仙台七夕祭り、青森ねぶた祭、盛岡さんさ踊りなど東北の10 うち 52.3%が日本関連のイ 種の祭りと日本を代表するキャラクターによるパレードを、東北復興祭 りパレード in ミラノ万博実行委員会と共催し、先の東日本大震災にお ける世界各国からの被災地支援に対する感謝の気持ちを表すとともに、 復興に向かう東北の元気な姿を発信した。パレード観覧者は6万人に及 び、日本、イタリアのプレスに数多く取り上げられた。

また世界的な注目度の高いヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展の一える。 国別参加部門の日本館展示を主催した。2015年は塩田千春氏をアーティ ストに、中野仁詞氏をキュレーターに迎え、人の記憶をテーマに《掌の 鍵》と題した大型インスタレーションを展開。内外のメディアに大きく 取り上げられ、各国パビリオンの中でも指折りの人気を博し、会期中の 日本館入場者は40万人を超えた。

#### イ. 質の高い大型文化事業

- (ア) 日米首脳会談に基づくファクト・シート「日米同盟深化のための日 米交流強化」に基づき、2010年以来準備が進められてきた3つの大型美 術展を米国の主要美術館において実施した。
- ・「樂-茶碗の中の宇宙」展(2015/3/29-6/7 ロサンゼルス・カウンティ 美術館)
- ・「アクションと未知の間で-白髪一雄と元永定正」展(2015/2/8-7/19 | また、アンケート回答のあ ダラス美術館)
- ・「宗達:創造の波」(2015/10/24-2016/1/31 フリーア・サックラー美 | を有意義であり、対日関 術館(ワシントン DC))

場者を集め、日本美術のプ レゼンスの向上に貢献し

選択と集中を推し進め、 韓国とシンガポールにおい ては、音楽と現代演劇と講 演を組み合わせた事業を展 開。またロシアにおいては、 美術展、能公演、レクデモ を組み合わせた相乗効果や コンセプトやテーマを広げ てより深い理解と関心とを の成果を達成した。公演・ レクチャー・デモンストレ ーション等の主催事業にお いて、アンケート回答者の ベントに初めて参加し、さ らにその 69.5%が、また参加 したいと回答したことから も、日本文化理解の広がり と関心喚起に貢献したと言

平成 26 年度補正予算で措 置された「放送コンテンツ 等海外展開支援事業」につ いては、放送コンテンツの 外国語版作成契約や地上波 以外の放送許諾等に関する 著作権者との交渉、および 提供先テレビ局との放送条 | 件交渉等に当初の想定以上 の時間を要したものの、事 業目的に合致する内容の事 業を着実に実施している。 心・理解の促進に貢献した

国国民の日本の文化・芸術に対 する関心促進、ひいては良好な 対日観の形成に貢献した点が 評価できる。

一例を挙げると、中国におけ るNHK交響楽団公演では、現代 中国を代表する作曲家タン・ド ゥンの指揮により、ヴァイオリ ニスト諏訪内晶子氏をソリス トに迎え、戦後 70 年の節目に おける日中友好を象徴する公 演となった。同公演には、劉延 東国務院副総理他多数の中国 引き出すもので、ある程度 要人、日本側からも二階敏博・ 自民党総務会長他 12 名もの国 会議員が出席した。また、米国 においては、我が国にとって最 も重要な二国間関係である日 米関係において圧倒的な存在 感を持つ全米桜祭りを日米交 流の象徴として定着すべく、文 化団体の派遣を行った。また、 日系コミュニティとの連携も 念頭に、米国西海岸においても 基金の強みを活かした文化事 業を展開する等しており、高く 評価できる。

(2) また、質の高い大型の文 化事業の一例として、平成22 年 11 月の日米首脳会談に基づ くファクト・シート「日米同盟 深化のための日米交流強化」に 基づき、米国において3つの大 型美術展を主要美術館におい て実施したことがあげられる。 外交上の重要性及び地域別方 針に基づき、海外における対日 理解の促進や親日層の拡大に ったテレビ局すべてが事業 | 効果的に寄与した点が評価で

また、村上春樹氏に関する複

施・支援や青少年 交流、ウェブサイ ト等を通じた関連 する情報の発信等 を诵じ、多種多様 な日本文化の諸相 を海外に伝える。 (イ) 文化芸術分野 | 置された「日中ふ における国際貢 | れあいの場」の運

国際共同制作や 人物交流等を含 む、双方向型、共 同作業型の事業を 積極的に実施す | 定的な実施を図 る。特に、相手国│る。 との間で一体感の 醸成が求められる 国・地域との間に おいては、中長期 的な発展性を考慮 する。

また、文化を通 害復興·防災、環 境等共通課題への 取組、固有文化の 保存・継承及び活 用のための人材育 成等を推進するた 招へいやセミナ ー、ワークショッ プ等を実施する。

なお、文化遺産 の保護の分野にお ける国際貢献事業 の実施に当たって|援や青少年交流、 産の保護に係る国 際的な協力の推進

少年を中心とする 日中両国国民相互 間の信頼構築を目 的とする中国高校 生長期招へい事 業、中国各地に設 営、日中大学生交 流ネットワーク構 築事業等につい て、継続的かつ安

#### [諸施策]

ア 多様な日本の 文化及び芸術の海 外への紹介

諸外国の国民の じた平和構築、災 | 日本の文化・芸術 に対する関心を促 進し理解を深める ため、文化人・芸 術家等の派遣・招 へい、講演、セミ め、専門家派遣・ ナー、ワークショ ップ、展示、公演、 映画・テレビ番組 の上映・放映、書 籍の翻訳・出版等 の事業の実施・支 は、「海外の文化遺」ウェブサイト等を 通じた関連する情 報の発信等を通

3 つの展覧会は日米学芸員による共同企画であり、展覧会自体が日米 と回答した。 美術交流の成果物といえるものであった。総入場者数は221.143人を数 え、多くの来場者に日本文化に直接ふれる機会を創出し、来場者アンケ ートでは 90.8%から「有意義」以上の回答を得た。

因みに 2009 年以降毎年実施している学芸員交流については、参加し た学芸員によって新たな日本美術展につながるなど、徐々に直接的成果 もあがりつつある。

(イ) 世界的に著名な村上春樹の作品をテーマに、シンガポール、ソウル において「村上春樹を『観る』・『聴く』・『語る』」と題し、演劇(観る)、 コンサート(聴く)、シンポジウム(語る)の構成による複合イベント を実施した。コンサートは、日本でも凱旋公演を実施した。

より間口の広い音楽を皮切りに、演劇、レクチャーの順で間髪入れず に事業を実施し、単独の事業実施に比して、より多くの話題と注目を集 めることに成功した。全公演の来場者数平均は収容人数の約95%。総入 場者数は11,415名となり、シンガポール最大手の日刊紙「The Straits Times」で"魅惑的な幻想のフライト"と高く評価された。

(ウ) ロシアにおいては、日本文化の横断的紹介事業として、450年にわた って受け継がれてきた樂茶碗の名品を集めた展覧会(米国での展示内容 を一部入れ替えた巡回)を中心に、「樂」と親和性の高い能の公演(京 都金剛 宗家)、茶道裏千家の家元等によるレクチャー・デモンストレー ションとを合わせて、ロシアの二大美術館、エルミタージュ美術館(サ ンクトペテルブルク)とプーシキン美術館(モスクワ)において実施し た。来館者は2会場合わせて16万人近くに達した。高水準の日本芸術 がまだ十分には紹介されてこなかったロシアにおいて、より広がりのあ る形で日本文化紹介を行なうことにより、ロシアにおける日本理解の深 化に寄与し、日露両国の一層の文化交流の促進に結び付けようと試み た。また世界中から多くの観光客を集め、情報発信力に富むロシアの二 大美術館から、日本の文化情報を世界発信することが出来た。

#### ウ. 継続的な事業展開

広く全世界に向けた継続的な事業展開として、新たに制作した「新・現 代日本のデザイン 100 選」展を含む 18 セットの巡回展を世界 66 か国・地 域 91 都市で開催し、合計 46 万 7 千人以上の来場者を記録した。94.8%の アンケート回答者から「有意義」以上の評価を得た。いくつかの都市には 本邦から専門家を派遣し、展覧会の内容に関するレクチャー・デモンスト レーションを実施し、より深い日本理解の促進を図った。

出版分野では、16か国の国際図書展に日本ブースを出展した。合計約14 万人が訪問し、アンケート回答者の 93.7%から「有意義」以上の評価を得 た。必ずしも日本への関心が高くない人々も多数集まる国際図書展の集客 力を活かし、ブース出展にとどまらず作家講演会、折り紙教室、日本語お 試し講座等、日本文化に気軽に触れる機会も提供した。また、人文・社会

日中交流センター事業に ついては、各プログラムを 有機的に組み合わせて事業 を実施することで、日中両 国の若者間に顔の見える・ 継続的な交流を創出してい る。アンケートにおける日 本理解促進/関心向上の回 答割合は全て80%を超え、 「ふれあいの場」訪問者数 も前年度(平成26年度)を 上回った。

#### <課題と対応>

ア. 選択と集中の推進にあ たっては、事業の大型化 とともに、企画のクオリ ティがこれまで以上に 問われることから、組織 内に実際的なノウハウ の蓄積、職員の専門性の 強化、対外的なネットワ ークの強化が必要であ り、外部専門家の基金へ の取り込み、さらには外 部専門家で構成される 専門家の諮問会議など を検討していく。

平成 26 年度及び平成 27 年度補正予算事業「放 送コンテンツ等海外展開 に合致した形での着実な 実施が求められており、 コンテンツの選定プロセ スでは外部評価者の意見 を取り入れて質を確保す るとともに、事業対象国 の在外公館等の協力を得 て現地テレビ局のニーズ

合イベント、ロシアにおける 「樂展」といった良質かつオリ ジナルの日本文化を紹介する 主催事業については、いずれも 現地で高い評価を得ており、入 場者等の事業対象者層に対す るアンケートは「有意義」度が 目標値(70%以上)を超える | 90.8%となる等高い効果を上 げた点が評価しうる。

(3) また、基金の強みを活か

した継続的な事業展開を行っ たところ、アンケート結果で は、巡回展で94.8%、図書展で 93.7%、映像展で93.5%の回答 者が「有意義」と回答しており、 各々目標値(70%)を上回った。 その一例として、国際図書展へ の参加は、特に文化的制約の多 い中東地域において性別・年齢 を問わず集客が得られる貴重 な機会であり、効果的に我が国 の出版文化を紹介することが できた。例えば、クウェートに おける図書展参加事業では、現 地情報大臣や文化庁長官等の 政府高官が日本ブースを訪問 し、我が国の書籍を直接目にす るなど、外交的にも一定の成果 が得られたと評価しうる。

これらと共に、平成27年度 については、基金の専門性を活 支援事業」は、政策目的「かし、巡回展や図書展、映画事 業に合わせた日本文化の専門 家による講演、ワークショップ 等、レクチャー・デモンストレ ーション事業を、年間6件実施 した。アンケート結果に見られ るとおり、参加者より高い評価 が得られ、良好な対日感情の形 成に寄与したことが評価でき

に関する法律」(平 成十八年法律第九 十七号) の着実な 施行に配慮する。

#### イ 留意点

(ア) 外交上の重要 性に基づき、実施 施手段を的確に 選択の上、事業の 集中的な実施を 検討する。

(イ) 日本と相手国 との交流状況や、 向、相手国国民の ニーズ(対日関 心、日本文化に対 する理解、文化芸 術一般に対する 関心の性向等) (劇場、美術館等 文化交流関連施 設や、専門家等人 的資源の量的・質 的水準等を総合 的に考慮したも の)を的確に把握 し、地域・国別事 |・米国 業方針に基づく

(ウ) 文化芸術交流 事業の様々な手 法を組み合わせ、 また日本語普及 事業や日本研 究 · 知的交流事業

事業を効果的に

実施する。

じ、多種多様な日 本文化の諸相を海 外に伝える。

事業の実施は、 外交上の重要性及 び地域別方針に基 づき、地域・国の 地、対象層及び実 | 視点に立って行 う。すなわち、以 下の地域・国にお いては重点的に、 様々な事業手法の 組み合わせや他の 現地の事情・必要 事業分野との連携 性及び今後の動|による複合的・総 合的な事業実施を 通じて、特により 深い日本理解につ なげる。その他の 地域・国について や、文化交流基盤 | は、外部リソース の活用のための工 夫等も含め、より 効率的に効果のあ がる事業形態・方 法を検討する。

- 韓国 (日韓国交正 常化 50 周年)
- ブラジル(日ブラ ジル外交関係樹 立 120 周年)
- · 中米諸国(日 · 中 米交流年)

科学分野の日本の書籍を翻訳出版する海外の出版社に対する助成事業も継 続実施し、平成27年度は21か国で24件を支援。助成対象書籍の合計発行 部数は6万4千部以上に達した。

映像分野では、2015年2月に新たに発足した映像事業部にて、基金が保 有するフィルムライブラリー所蔵作品や全世界の海外拠点・在外公館に配 布した DVD 等を有効活用し、82 か国・地域の171 都市で日本映画上映会を 開催した。合計約18万1千人以上の観客に、映像と言葉と音楽を通じ日本 の歴史・文化・社会の諸相を鮮明に伝え、93.5%のアンケート回答者から 「有意義」以上の評価を得た。また、平成26年度補正予算で承認された「地 域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業」については、 業界団体と連携して放送コンテンツの国内公募を行い、提案のあった800 番組以上の放送コンテンツのうち、外部評価委員等が事業目的に合致する 200番組程度を選定し、放送を希望する約70か国のテレビ局への提供と、 40番組以上の外国語版の作成を進めている。平成27年度末時点において、 50 か国、延べ190番組の提供と、21番組の外国語版の作成が契約済み、20 か国で延べ31番組が放送を開始した。また、国内外における放送コンテン ツ関連見本市への参加や国内のテレビ局・製作会社からのヒアリング等を 通じたニーズ調査を継続して行っている。更に、政府による「総合的な TPP 関連政策大綱」の一環として、平成27年度補正予算事業として「放送コン テンツ等海外展開支援事業」が承認され、放送コンテンツの国内公募を開 始した。

#### 文化芸術分野における国際貢献

文化交流の担い手の育成やネットワーク形成を目的とし、日本が有する 優れた経験や知見を活用し、中長期的な発展性に考慮しながら国際共同制 作や人物交流等の双方向型、共同作業型の交流事業にも積極的に取り組ん だ。モデルケース事業としては、以下の事業が上げられる。

#### ア. ASEAN 文化協力事業

ASEAN 諸国はいまだ文化的なインフラが整備途上であり、わが国としても 政治・経済関係のみならず文化関係もさらに発展・強化させる必要がある ことから、日本が有する知見や経験を活用し、ASEAN諸国の文化振興や文化 交流の基盤形成に資する活動に継続的に取り組んでいる。平成27年度は特 に以下の2件に重点的に取り組んだ。

(ア) ベトナム青年劇場共同制作事業:ベトナムは急速な経済発展の途上 にあり、中産階級も育ちつつあるが、多様な価値観を表現する現代演劇 の分野は未発達であり、人材育成が大きな課題となっている。そのため ハノイ有数の国立劇団である青年劇場より5名の舞踊家等を招へいし、 劇団四季において研修を実施。文化インフラを担う人材育成が遅れてい を把握することにより、 適切なコンテンツの提供 を継続する。

時代のニーズへの対応 が求められているフィル ムライブラリーについて は、シノプシス等を電子 化し利便性を高めるほ 化に対応するためブルー レイ・レンタルパッケー ジの拡充等を行いつつ、 しに関する検討を行う。

イ. 日中交流センター事業 では低金利による運用益 の減少に対応するため、外 部資金の導入を積極的に 検討し、公益財団法人かめ 提供を受け、またスクラッ プ・アンド・ビルドを推進 し、限られた予算の中で、 即した事業実施を目指し た。来年度も引き続き同様 の取組みを行うとともに、 中長期的な対応策につい ても検討課題としたい。

る。一例として、日本文化に触 れる機会の少ないラトビアで 実施した陶芸レクデモは、現地 メディアに大きく取り上げら れ、対日理解の促進に貢献した と評価できる。在外日本文化専 門家第三国間派遣事業につい ては、平成27年度実績は年間 か、映像メディアの多様 10 件であり、基金海外拠点が任 国内に在住する日本文化専門 家を第三国に派遣する本事業 により、日本文化専門家を自ら 引き続き運営方法の見直 招聘することが困難な地域に、 質の高い文化人を派遣するこ とが可能となっており、参加者 から高い評価を得、現地におけ る親日層の形成に寄与してい る点が評価できる。

(4)放送コンテンツ等海外展 のり財団より 200 万円の 開支援事業は、平成 26 年度補 正予算で措置され、平成27年 度に本格的に事業が開始され たところであり、著作権者や提 より効果が高く、ニーズに一供先テレビ局との交渉等に当 初の想定以上の時間を要して いるものの、平成27年度末時 点において、50 か国において 延べ 190 番組の提供が契約済 みであり、成果を挙げつつある 点で評価される。

> 2. 文化を通じた国際貢献の分 野では、ベトナム青年劇場共同 制作事業などの ASEAN 文化 協力事業や、海外からの学芸員 の招へい及びネットワーク形 成の促進など、基金ならではの 強みを活かした文化を通じた 国際貢献の取り組みを着実に 進めている点についても評価 できる。

文化協力事業については、平

と連携し、複合・イタリア(ミラノ 的・総合的な事業 実施により、より 深い日本理解に つなげる。

- (エ) 共催・助成・ 協力等多様な形 態で他機関との 連携を図ること により、外部リソ ースを活用し、事 業実施経費を効 率化するととも に、文化交流を活 性化する。
- て、文化芸術交流 に関する情報を 収集し、また、ウ ェブサイト等に より、文化芸術交 流の成果等に関 する情報発信を / 文化芸術分野 的確に行う。専門 家間の相互交流 やネットワーク 構築 · 国際的対話 を促進すること により、基金事業 も含め、国際文化 交流を促進する。 (カ) 主催事業につ

いては、入場者等

の事業対象者層

に対してアンケ

ートを実施し、同

答数の70%以上

から有意義であ

得ることを目標

とし、事業対象者

# 国際博覧会)

なお、主催事業 については、事業 対象者にアンケー トを実施し、回答 数の 70%以上から 有意義であったと の評価を得ること を目指す。また、 ウェブや出版物に よる情報発信や学 (オ) 国内外におい 芸員等専門家の交 流を推進し、公演、 展示、映像 • 出版 等の事業企画につ なげる。

における国際貢

国際共同制作や 人物交流等を含 む、双方向型、共 同作業型の事業を 積極的に実施す る。特に、相手国 との間で一体感の 醸成が求められる 国・地域との間に おいては、中長期 的な発展性を考慮 ったとの評価をしてる。

また、文化を通 じた平和構築、災

るベトナムに対し、日本の舞台芸術のノウハウを提供し人材育成を行な う。2020年までに劇団四季制作によるミュージカルの同国におけるロー カライゼーションを目指す。同国ではミュージカル文化が存在しない中、 同国を代表する劇団である青年劇場が本格的な取り組みを開始してお り、上記研修事業の後に独自にオーディションを実施して実施体制を整 えつつある。

(イ) ASEAN オーケストラ支援:日本オーケストラ連盟との協力の下、ASEAN 諸国のオーケストラに対する演奏技術向上とマネジメント・スタッフ育 成のための支援事業として、予備調査を経てタイのバンコク交響楽団か ら3名のマネジメント・スタッフを招へいし、国内での訪日研修を実施 すると同時に、日本からも3名の演奏家を同楽団に長期派遣した。なお 日本側にとっても、日本人演奏家の国際貢献の機会を提供できる貴重な 機会であるとして、同連盟からは全面的な協力を得ており、現地側では 演奏技術の向上に対する貢献への評価とともに、継続支援の要請が寄せ られている。平成25年度からの継続事業。

#### イ. 文化協力を通じた国際貢献事業

エルサルバドル文化庁長官を招へいし、日本国内の文化財保存専門家等 と交流した。また助成事業として、ウズベキスタンにおける文化遺産保存 修復技術実技講習事業、ジンバブエにおける障がい者スポーツ普及講習会 など、文化協力を通じた国際貢献事業を実施した。

#### ウ. 文化芸術交流の担い手の育成とネットワーク形成事業

国際間の文化交流事業を担う人材育成とネットワーク形成を支援する ため、平成27年度は米国より現代美術を専門とする8名の学芸員、北欧 (スウェーデン)より5名の学芸員、中国からは美術専門家12名、そし て韓国からは舞台芸術専門家 11 名を招へいし、日本側芸術関係者との交 流を深めた他、東京や地方の芸術関係機関を訪問する機会を提供し、ネッ トワーク形成を促進した。

#### 日中交流センター事業

日中の青少年を中心とする国民相互間の信頼構築を目的として、以下の 事業を実施した。各項目の取組みは以下のとおり。

#### ア. 中国高校生長期招へい事業

日本語を学習している中国の高校生に、約11 か月間、日本国内各地の高 校で留学生活を送る機会を提供した。中国の高校生たちはホームステイや 寮生活をしながら高校生活を送ることで、日本の社会や文化を体感し、周 囲の日本人との交流を深めた。上記事業を通じて安定的な日中関係の基礎 成27年度は、年間4件実施さ れ、日本が有する優れた知見を 活用し、諸外国の文化芸術分野 の担い手に研究の機会を提供 することができた。

- 3. 日中交流センター事業で は、10年目を迎えた中国高校 生長期招へい事業において、メ ディアで取り上げられ、アンケ ートでは受け入れ校・ホストフ ァミリーとも目標(70%)を上 回る 95.0%から 「大いに得るも のがあった」との回答を得るな ど、長年にわたる取組を今年度 も着実に成果に繋げている点 で評価できる。
- 4. 以上により、評定はB「中 期計画における所期の目標を 達成していると認められる」が 適当である。

<指摘事項、業務運営上の課題 及び改善方策>

- ●平成 25 年「秋のレビュー」 において指摘された、在外公館 及び法人の文化芸術交流事業 に係る PDCA サイクル確立や 役割分担への対応についても、 引き続き外務省と協議しなが ら取り組んでいくことが期待 される。
- ●上記の行政事業レビューに おいて、在外公館は、当該国に おける企画・立案の司令塔とし ての役割や現地の政治的ネッ トワーク構築等に重点化する 一方、国際交流基金は、専門性 を活かした事業に重点化する など、両主体の役割分担のあり 方を明確化すべきではないか と指摘されたこと、及び外務省

数、報道により紹|害復興・防災、環 介された件数等 適切な指標に基 づいた外部評価 を実施する。

- (キ) フィルムライ 映を進めるとと もに、可能な限り DVD素材を調達す る。
- (ク) 日中交流セン 金等の運用益収 入等)により、青 少年を中心とす る国民相互間の 信頼構築を目的 な事業実施を図
- (ケ)「文化のWA (和・環・輪)プ ロジェクト〜知 り合うアジア~」|づき、地域・国の に資する事業の 視点に立って、特 実施に配慮する。

境等共通課題への 取組、固有文化の 保存・継承及び活 用のための人材育

ブラリー事業に | 成等を推進するた ついてはパッケーめ、専門家派遣・ ージ化による上 | 招へいやセミナ ー、ワークショッ プ等を実施する。

なお、文化遺産 の保護の分野にお ターの運営に当 | ける国際貢献事業 たっては、自己収しの実施に当たって 入財源(政府出資 | は、「海外の文化 遺産の保護に係る 国際的な協力の推 進に関する法律」 (平成十八年法律 とする事業の継 | 第九十七号) の着 続的かつ安定的 | 実な施行に配慮す

> 事業の実施は、 外交上の重要性及 び地域別方針に基 に中国・韓国につ いては、共同制作 事業等を通じた交 流と文化を通じた 共通課題への取組 みを積極的に推進 する。

なお、主催事業に ついては、事業対 となる若い世代間の信頼関係を構築し、未来の日中交流の担い手を育成し

- (ア) 平成 27 年度は、9 期生 31 名・10 期生 31 名を招へいした。留学中の 様子は、テレビ東京のニュース番組『ニュースアンサー』や朝日新聞(新 潟版) 等でも取り上げられた。
- (イ) 本事業は、受入先高校のクラスメート・学校関係者・ホストファミ リー等、被招へい生徒の周囲の日本の人々にとっても生の中国と触れる 貴重な機会となっており、アンケートでは受け入れ校・ホストファミリ ーとも、約 95%が「大いに得るものがあった」または「得るものがあっ た」と回答している。

9期生の中では、日本の高校の担任の先生と交換日記をずっと続けてい た生徒、沖縄の高校で深い友情を結び、帰国時にはクラスメートが自費 で沖縄から東京まで見送りに来てくれた生徒、年配のホストファミリー から孫のように可愛がられ、日本語の作文添削やスピーチコンテストに 向けた練習指導を受けていた生徒、既に母親を亡くしていたが、ホスト マザーから愛情を注がれ、悪いことをした時にはきちんと厳しく叱って もらい、日本で第二の母を得た生徒等、それぞれが周囲の日本の人々と 交流を深め、かけがえのない絆を育んだ。

- (ウ) 本事業も 10 年目を迎え、既に計 9 期の OB・OG を輩出しているが、 彼らの多くが中国現地の「ふれあいの場」の交流活動に積極的に協力し たり、後輩にあたる来日中の被招へい生徒にアドヴァイスを行ったり、 各種の日中学生交流活動を企画・実施するなど、進学・就職後も日本と の交流を継続している。留学等のために再度長期来日する者は累計 124 名(2016年4月現在)と、OB・OG総数の約1/3にも上る。高校卒業後の 進路も多彩で、中国や日本で有名大学に進学する他、米国・豪州・韓国 の大学に進学する者や、既に社会人となった OB・OG の中には中国外交部 へ就職した者も見られる。
- (エ)被招へい者は、高校生という思春期に長期の留学生活を送ることか ら、上手く適応できず問題を起こす生徒の事例もあったため、第10期生 の選抜にあたり、外部専門家を招いて心理テストや性格診断テストを導 入し、選考の一助とした。

また来日前に北京で行う事前研修では、中国側の送り出し校・被招へ い生徒の保護者・被招へい生徒の三者に対して事業趣旨・生活指導説明 会を実施し、被招へい生徒の帰国後には、日本での受け入れ校から提出 された評価書(成績評価等)を中国側の送り出し校にフィードバックし た。こうした取り組みにより、被招へい生徒の来日中も、中国側の送り 出し校や保護者とより緊密に連携した生徒指導が可能となった。

イ. 中国各地に設置した「ふれあいの場」の運営

生の日本に触れる機会の限られた中国の地方都市において、中国国内機 関と共同で「ふれあいの場」を設置し、日本の最新コンテンツの閲覧・視 の在外公館文化事業が平成 27 年度より大幅に予算増となり、 本邦から或いは遠隔地からの 文化人招聘が可能となったこ とを受け、重複を避ける観点か ら、平成 28 年度より巡回型小 規模公演スキームを廃止し、よ りインパクトのある大型事業 に集中することとなった。これ を受けて、平成 28 年度以降の 基金主催事業については、基金 の専門性を活かした質の高い よりインパクトのある事業を、 外交政策とも有機的に連動さ せつつ実施していくことが期 待される。

- ●平成 26 年度補正予算及び平 成 27 年度補正予算で承認され た放送コンテンツ等海外展開 支援事業については、平成27 年度から本格的に始動したと ころではあるが、今後も着実な 執行と成果が期待される。
- ●一部事業については、国内プ レスでも取り上げられる等し ているが、高い成果を上げた事 業については、国内における広 報にも積極的に取り組む等し、 基金の活動に対する国民の理 解が一層得られることが望ま しい。

<その他事項>

主な有識者意見は以下のとお

●日中交流集中月間、日本・中 米交流年、ミラノ万博の「ジャ パンデー」、ヴェネツィア・ビ エンナーレ国際美術展など、 様々な機会を捉えて日本への 関心と理解を深める事業につ 象者にアンケート を実施し、回答数 の 70%以上から有 意義であったとの 評価を得ることを 目指す。 聴を通じ、今現在の日本を体感できる場を提供した。また、日本の大学生 や在留邦人との交流イベントを開催し、日中間の特に若い世代の相互理解 を促進した。総来場者数は前年度比7.4%増の33,897人となった。

限りあるリソースを最大限に有効活用することを目指し、平成 26 年度に引き続き、中国側のマンパワー不足のために交流活動があまり活発に行われていなかった「ふれあいの場」の設置場所見直しを進め、吉林省長春では吉林大学へと移転した。他方で、現地からの「ふれあいの場」新規設置要請の声にも迅速に応え、江西省南昌においては江西師範大学内に新たに開設した。

#### ウ.「心連心ウェブサイト」構築・運営

中国高校生長期招へい事業で来日中の被招へい生徒による日本留学日記、中国各地の「ふれあいの場」のイベント情報、日中大学生交流事業のレポート等、日中双方に向けて日中両言語で発信した。中国高校生長期招へい事業の被招へい生徒による日本留学日記は、以前は来日直後が投稿数のピークでその後は落ち込む傾向があったが、スマートフォンからも投稿可能なシステムを導入したところ、投稿数は平成26年度の692件から平成27年度は920件に増加し、時期によらず比較的安定するようになってきた。

#### エ. 交流ネットワークの促進(派遣・招へい)

日中の大学生が共同でイベントの企画から運営・実施までを行う「大学生交流事業」や、中国各地の「ふれあいの場」を運営する中国人大学生の招へい等を通じ、日中間の交流の担い手となる層の拡大とネットワークの形成を促進した。

- (ア) 平成27年度は計8件の「大学生交流事業」を実施。日中の大学生による交流企画を年2回公募し、選抜チームを中国各地の「ふれあいの場」に派遣し、交流イベントを実施した。交流企画の公募への応募件数は年々増加しており、過去に参加した学生が自分の後輩世代にその経験・ネットワーク・ノウハウ等を伝え、着実に交流の層が拡大している。
- (イ) また初めて、中国各地の「ふれあいの場」から学生代表1名ずつを 日本に招へいし「ふれあいの場代表学生訪日研修」を実施。各「ふれあいの場」の活動状況の発表会や日本文化体験に加え、横浜市立大学の学 園祭で日本人大学生と協力して中国文化紹介を行い、対日理解の増進や 「ふれあいの場」運営のモチベーション向上を図った。
- (ウ) 交流イベントを実施することで、日ごろ日本に触れる機会の限られた中国地方都市において、これまで特段日本に関心のなかった一般市民を「ふれあいの場」へと呼び込むきっかけを作り、利用層の拡大につなげた。一例として、特定非営利活動法人・国際社会貢献センター (ABIC)と共催で「日本企業文化紹介セミナー」を初めて実施。日系企業への就職を考える若者の参加を多数得ると共に、現地の日本商工会やビジネス関係者の関与を強めることに成功した。また、スピーカーの一人として

なげたことを評価。

- ●米国やロシアにおける大型 美術展の開催など、質の高い大型文化事業を実施し、広い層に 向けて日本文化を発信したこと、および双方向型、共同作業型、人物交流型の事業を数多く 展開したことなど、年度計画を 着実に遂行する事業展開が成されている。
- ●毎年度、限られたリソースのもと費用対効果の高い事業の実施が求められるが、平成27年度に実施した事業に関しては質の高い事業であると判断する。今後も質の高い事業を実施するため、集中と選択の観点を踏まえ質をより高めた事業を期待する。
- ●人文・社会科学分野の日本書籍の翻訳出版に対する助成事業、フィルムライブラリー・D VD配布・放送コンテンツ配布など、各種のコンテンツを海外に発信する事業は幅広い知日派・親日派を継続的に獲得する上で重要な事業である。今後も一層の拡充を期待したい。
- ●放送コンテンツ事業は、日本の番組への接触が少ない地域への展開という視点は評価できるものの、権利処理上の問題が少ない既存コンテンツの中から魅力的なコンテンツを選定するだけでは十分ではないか。新しいコンテンツを対象地域の放送関係者と共同制作することなども考慮してほしい。
- ●放送(とくに映像) コンテン ツの提供を重視するようにな

日本の企業で働いている「心連心」OBを招き、自身の経験を語ってもら うことで、高校生招へい事業のフォローアップ・広報にもつなげた。交 流イベントへの総来場者数は4,460人となった。

(エ) また交流イベントの実施の際は、中国長期高校生招へい事業の OB・ OG (元被招へい生徒) も参加・協力しており、同事業のフォローアップ ともなっている。

#### <前年度評価結果>

- ●平成25 年「秋のレビュー」において指摘された、在外公館及び法人の文化芸術交流事業に係るPDCA サイクル確立や役割分担への対応についても、引き続き外務省と協議しながら取り組んでいくことが重要。
- ●コンテンツ事業については、フィルムライブラリー事業を時代のニーズに応じた形とすること、DVD 配布事業の拡充等が在外公館から要望として寄せられており、更なる改善が期待される。平成26 年度補正予算で承認された放送コンテンツ等海外展開支援事業については、中国、韓国のコンテンツ産業の積極的展開等に伴い、相対的に日本のコンテンツの占める位置が低下する中、在外公館からも非常に高い期待が寄せられており、現地ニーズをきめ細かに吸い上げつつ、地上波以外のスキームも視野に入れた迅速な事業展開を期待したい。
- ●日中交流センター事業については、事業に参加した高校生がその後、高等教育での留学や日本企業への就職といったモチベーションを持てるよう工夫をするなど、事業参加者が、一過性の体験だけでなく、将来の親日層として育っていくことができるような仕組みの強化が期待される。
- ●多様な日本の文化及び芸術の海外への紹介について、前述の通り現地で 高い評価を得ているものの、日本国内においても法人の活動や国際文化 交流への理解を深めることが重要。

#### <前年度評価結果反映状況>

- 在外公館文化事業との役割分担については、基金と外務省の間で基金の実施する公演・レクチャー・デモンストレーション系事業の方向性について協議した結果、基金は巡回小公演と単発のレクチャー・デモンストレーションを廃止し、現在は専門性を生かして巡回展・日本映画上映等と組み合わせて実施するレクチャー・デモンストレーション、あるいは、大きいインパクトを生む質の高い主催公演事業に重点化することとした。
- 海外事業の国内広報に結びつくよう、日系メディアへの情報提供を引き続き継続するとともに、国内での成果還元(報告書作成、報告会開催等)を行なってきた。外交上の必要性を踏まえ、オリンピック・パラリンピック文化プログラムを含む国内事業にも同様な対応を検討し取り

ったことは高く評価できるが、 番組選定に国際交流基金側の イニシアティブや選好をもっ と反映できるようにすべきで はないか。

- ●中国高校生長期招聘事業に おいて、帰国後も日本との交流 を継続し、留学等のために再来 日する者が多いことは、この種 の事業の波及効果が高いこと を示している。高校生を始めと する若者たちの交流事業が今 後さらに数多く展開されるこ とを希望する。
- ●日本の文化・芸術の紹介は、 日本と疎遠な地域を重点にす べきではないか。

|  |  | 組んでいく。      放送コンテンツ等海外展開支援事業では、約70公館から、現地テレビ局のニーズ把握や番組提供契約交渉をはじめ、幅広い協力を得ている。また、著作権者との粘り強い交渉の結果、一部の番組については提供先国における衛星放送やインターネット配信の許諾が得られた。     高校生招へい事業では、中間研修・帰国前研修の際、日本に滞在する「心連心」0B・0Gとの交流会を実施し、日本で有名大学に進学したり企業で活躍している先輩の姿に触れ、自分の将来を考えてもらう機会を提供した。また、帰国前研修の際には進学説明会も開催し、日本の大学への進学を目指す生徒たちに有用な情報やアドバイスの提供を行った。このほか「心連心」0B・0Gには、中国各地の「ふれあいの場」で実施するイベントや「大学生交流事業」への積極的参加を呼びかけ、平成27年 |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | サイベントや「大学生交流事業」への積極的参加を呼びかり、平成 27 年度も多くの参加・協力を得た。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# 4. その他参考情報

|                    |                                                            |          | 事業          | 事業実施状況   |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------------|
| プログラム              | 事業概要                                                       | 件数〔前年度〕  | 国数<br>〔前年度〕 | 都市数〔前年度〕 | 来場者数<br>参加者数<br>発行部数<br>アクセス数 等 |
|                    | 海外において日本文化諸分野の専門家や芸術家等による舞台公演、                             | 41件      | 40か国        | 71都市     | 220,170 Å                       |
| ツョン<br>ツョン<br>マーフー | 編演、7 モノペトワーショノ、で3<br>ナー、ワークショップ等の文化芸術<br>事業を実施する.          | 〔37件〕    | 〔39か国〕      | 〔71都市〕   | 〔40,395人〕                       |
| 文化芸術交流海            | 諸外国において舞台公演、デモンストレーション、講演、ワークショップ等の文化芸術事業を実施するた            | 87件      | 62か国・地域     | 206都市    | 373,105 Å                       |
| 外派遣助成              | め、海外に渡航する芸術家や日本<br>文化諸分野の専門家等に対し、経<br>費の一部を助成する。           | 〔136件〕   | [ 67か国·地域 ] | 〔261都市〕  | 〔406,281人〕                      |
| パフォーミング・           | 米国・カナダの非営利団体、および<br>欧州の文化芸術関連団体による日                        | 10件      | 5か国         | 34都市     | 20,907Å                         |
| (野成)               | 本の優れた舞台芸術紹介事業に係る経費の一部を助成する。                                | 〔20件〕    | 〔12か国〕      | 〔51都市〕   | [ 24,722 \ ]                    |
| 到数期                | 海外で開かれる国際展(ビエンナーレ、トリエンナーレ等)に日本を代表                          | 1件       | 1か国         | 1都市      | 411,476人                        |
| 国<br>深<br>杖        | して参加し、作品の出展や作家の<br>派遣を行う。                                  | 〔2件〕     | 〔2か国〕       | 〔2都市〕    | [ 171,898人]                     |
|                    | 国内外の美術館・博物館等との共<br>催により、原則として海外におい<br>て、日本の美術・文化を海外に紹介     | 7件       | 国(49        | 市路01     | 467,040人                        |
| Н<br>Ш             | する展覧会、また、日本と海外の専門家の協働による展覧会を企画実施する。                        | 〔8件〕     | 〔5か国〕       | 〔6都市〕    | 〔416,302人〕                      |
| 其 <b>今</b> 巡 口 用   | 基金が所蔵する展示セットを諸外<br>国に巡回し、在外公館及び現地の                         | 91件      | 62か国・地域     | 91都市     | 467,541人                        |
| 说<br>可<br>天        | 美術館・博物館、文化交流団体等との共催により実施する。                                | [ 115件 ] | [ 65か国・地域 ] | 〔115都市〕  | 〔273,566人〕                      |
|                    | 諸外国において日本の美術や文化<br>を紹介することを目的とする展覧会<br>(国際展において日本の作家が招     | 364      | 23か国        | 35都市     | 3,954,031人                      |
| <b>神</b> 外厥 则 双    | 待出展される場合を含む)を実施する海外の美術館・博物館等に対し、経費の一部を助成する。                | 〔55件〕    | 〔27か国〕      | 〔52都市〕   | 〔3,210,591人〕                    |
| <b>国際</b> 図書 囲     | 海外で開催される国際図書展に、<br>在外公館(基金拠点が所在しない<br>1 場合) みな(針) 出版サル国際な法 | 16件      | 16か国        | 16都市     | 136,864人                        |
|                    | 会等と共催により参加し、日本ブー<br>スを出展する。                                | 〔17件〕    | 〔17か国〕      | 〔17都市〕   | 〔155,279人〕                      |
|                    |                                                            |          |             |          |                                 |

| <b>位</b> ?7·争米                   |                                                                                                      | 火元神ン地が                                                                 |                                                                         | <b>入</b>                                                                |                                                                       | 用我无证                                                                           |                                                                                  | 平二学业                         |                                    | 翻訳出版助成                                                      |                                                               |       | プログラム                           |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| 報共有にながら光吧――へに破別的に対応した事業を企画・実施する。 | 海外拠点が、その施設やネットワーク等を活用して、本部関係部署と情報サラインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、サインでは、 | 駅で泊出し、入11云側ガ野の担い<br>手に研修や協働作業の機会を提供<br>する、文化諸分野の専門家に対し、<br>経費の一部を助成する。 | 相手国の文化振興や文化交流の<br>基盤形成に資することを目的とし<br>て、日本が有する優れた知見や経<br>で、日本が有する優れた知見や経 | 等共通課題の解決に資するため、諸外国の文化芸術分野の担い手諸外国の文化芸術分野の担い手に、研修や協働作業の機会を提供する事業を実施・企画する。 | 日本が有する優れた知見や経験を活用し、相手国の文化振興や文化<br>交流の基盤形成、また文化を通じ<br>た平和構築、災害復興・防災、環境 | くにないどが「でありの日本なにできた。 ウェブサイトや刊行物を通じて行う。                                          | 日本の舞台芸術、出版、映画等、サル共統と関「開する連邦を                                                     | 野における専門家の派遣・招へいを実施する。        | 人的ネットワーク構築及び人材育<br>成を進めるため、文化芸術の各分 | 普及させることを目的として、諸外国において日本語図書の外国語翻訳・出版を行う海外の出版社に対し、経費の一部を助成する。 | 日本理解及び日本研究の促進のために、商業ベースに乗りにくい日本関連図書の出版を促し、またその関連図書の出版を促し、またその |       | 事業概要                            |          |
| 〔1,089件〕                         | 877件                                                                                                 | 〔5件〕                                                                   | 2件                                                                      | 〔5件〕                                                                    | 2件                                                                    | [ 4件 ]                                                                         | 5件                                                                               | 〔19件〕                        | 13件                                | [30件]                                                       | 24件                                                           |       | 件数〔前年度〕                         |          |
| 〔28か国〕                           | 53か国・地域                                                                                              | [5か国]                                                                  | 2か国                                                                     | 〔7か国•地域〕                                                                | 2か国                                                                   | 〔全世界対象〕                                                                        | 全世界対象                                                                            | 〔20か国〕                       | 7か国・地域                             | 〔16か国〕                                                      | 20か国                                                          | 1     | 国数〔前年度〕                         | 事業       |
|                                  |                                                                                                      | [ 9都市 ]                                                                | 2都市                                                                     | 〔17都市〕                                                                  | 4都市                                                                   | 〔全世界対象〕                                                                        | 全世界対象                                                                            | 〔24都市〕                       | 14都市                               |                                                             |                                                               |       | 都市数〔前年度〕                        | 事業実施状況   |
| [623,004人]                       | 1,074,692人                                                                                           | 〔参加者 13人<br>来場者 142人〕                                                  | 来場者 516人                                                                | 〔参加者 230人<br>来場者 14,255人<br>〕                                           | 来場者 158人                                                              | 【アクセス数<br>1,729,519件<br>(Performing Arts<br>Network Japan、<br>日本映画データ<br>ベース)] | 参加者1,615人<br>発行部数5,000<br>アクセス数<br>425,072<br>(Performing Arts<br>Network Japan) | 〔参加者 126人<br>来場者 1,732人<br>〕 | 来場者 2,017人<br>参加者 112人             | 〔72,471部〕                                                   | 64,320部                                                       | 〔前年度〕 | 条が過程数参加者数発行部数<br>発行部数<br>アクセス数等 | ** 本 町 十 |

|                                                    |                                                        |                                               | 事業                | 事業実施状況          |                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| プログラム                                              | 事業概要                                                   | 件数                                            | 国数                | 都市数             | 来場者数<br>視聴者数<br><sup>倍</sup> 数        |
|                                                    |                                                        | [前年度]                                         | [前年度]             | [前年度]           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                    | 基金本部フィルム・ライ<br>ブラリー、海外フィル<br>ム・ライブラリー、配布               | 映画上映主催 117<br>件<br>海外FL上映 567回<br>DVD上映 317回  | 映画上映主催<br>82か国・地域 | 映画上映主催<br>171都市 | 映画上映主催 165,670人<br>DVD上映 16,141人      |
| 口<br><del>?</del><br>深<br>归<br>宋<br>采              | DVD等を適宜活用し、<br>海外において日本映画<br>上映事業を実施する。                | 〔映画上映主催 87<br>年<br>海外FL上映 506回<br>DVD上映 472回〕 | 〔85か国·地域<br>〕     | 〔220都市〕         | 〔映画上映主催 169,425<br>人<br>DVD上映 39,117〕 |
| - <del>                                     </del> | 日本の映画や文化を<br>紹介することを目的とし<br>て、諸外国において日<br>さい語を上端するである。 | 19件                                           | 12か国              | 16都市            | 27,559人                               |
| 日本家里一大家里一大家是                                       | 本吹画を上吹9 の神パの映画祭・映画専門文の映画祭・映画専門文化機関等に対し、経費の一部を助成する。     | 〔14件〕                                         | 〔11か国·地域<br>〕     | 〔15都市〕          | 〔29,329人〕                             |
| <b>グビバンニ・トボ・井</b>                                  | 日本のテレビ番組を、<br>素材複製費及び放送、<br>素材をともは、た                   | TV放映31件<br>日本賞<br>外国語版制作21件                   | 20カ国              |                 | 51,828,800人                           |
| 及びエノンノン語ご                                          | 権科学を見行した土で、海外の放送局に提供する。                                | 〔TV放映 16件<br>日本賞<br>外国語版制作 1件〕                | 〔16か国〕            |                 | 〔13,989,855人〕                         |
|                                                    | 日本の映画等、文化芸<br>術分野に関する情報提                               | 1件                                            | 全世界対象             | 全世界対象           | アクセス数 1,702,989件                      |
| 旧教光信(JFDD)                                         | 供をウェブサイトを通じ<br>て行う。                                    | 〔4件〕                                          | 〔全世界対象〕           | 〔全世界対象〕         | 〔アクセス数 1,729,519件<br>〕                |

|                       |                                                                                                                            |             | . Ibni  | 事業実施状況       | Xii                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム                 | 事業概要                                                                                                                       | 件数<br>〔前年度〕 | 国数[前年度] | 部市数<br>〔前年度〕 | 来場者数<br>参加者数<br>アクセス数 等<br>〔前年度〕                                               |
|                       | 日本語を学習している中国の高校                                                                                                            | 2件          | 1か国     | 17都市         | 第9期31人(継続)<br>第10期31人(新規)                                                      |
| 招へい事業                 | 生に、約11か月日本国内の高校で留学生活を送る機会を提供する。                                                                                            | 〔2件〕        | 〔1か国〕   | 〔14都市〕       | 〔第8期30人(継続)<br>第9期31人(新規)〕                                                     |
| 中国「ふれあい               | 中国国内機関と共同で、雑誌、書籍、映像資料等のコンテンツの閲<br>19時では、中国国内機関と共同で、雑誌、書<br>19年では、一部では、一部では、一部では、一部で、19年で、19年で、19年で、19年で、19年で、19年で、19年で、19年 | 13件         | 1か国     | 13都市         | 33,897人                                                                        |
| の場」事業                 | ることが可能な場を提供する。また、日本の大学生・留学生や在留た、日本の大学生・留学生や在留邦人及び現地中国人の協力を得て、日中の交流活動を促進する。                                                 | 〔11件〕       | 〔1か国〕   | 〔11都市〕       | 〔31,561人〕                                                                      |
| 「心連心ウェブ<br>           | 中国人高校生の日本留学生活の<br>様子や日中交流センターの活動を<br>日中双方に向けて発信するととも<br>日本国内に向けて発信するととも<br>に、日本と中国の高校生を中心とし                                | 1件          | 1か国     |              | 461,872件                                                                       |
| 呼<br>二<br>章<br>米<br>用 | た若い世代が、同時翻訳機能により言語の問題を気にすることなく、イリ言語の問題を気にすることができンターネット上で交流することができる場とする。                                                    | 1件          | [1か国]   |              | 〔 459,509件 〕                                                                   |
|                       | 「ふれあいの場」における日中の大学生の企画による交流事業を中心に、日本語園のな法の担いまたた                                                                             | 14件         | 1か国     | 15都市         | 派遣:60人<br>招へい:28人<br>中国国内移動:27人<br>イベント来場者数:4,460人                             |
| ~[\)                  | で、ロード回過のようだが注ぐです。<br>る層の拡大とネットワーク形成に資する事業を実施する。                                                                            | 〔17件〕       | [1か国]   | 〔16都市〕       | <ul><li>〔派遣:55人<br/>招へい:66人<br/>中国国内移動:22人<br/>イベント来場者数:6,209人<br/>〕</li></ul> |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関 | する基本情報                |               |                          |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| No. 3        | 海外日本語教育、学習の推進及び支援     |               |                          |
| 業務に関連する政策・施  | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策  |               |                          |
| 策            | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進 |               |                          |
| 当該項目の重要度、難易  |                       | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表        |
| 度            |                       | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進) |
|              |                       |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号    |
|              |                       |               | 072(独立行政法人国際交流基金運営費交付金)  |
|              |                       |               | 平成 27 年度行政事業レビュー公開プロセス   |
|              |                       |               | 独立行政法人国際交流基金運営費交付金       |

| ①主要なアウトフ            | プット (アウト     | カム) 情報 |              |              |              |              |       |
|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| シエダステクトク<br>指標等     | 達成目標         | 基準値    |              |              |              |              |       |
| 1月1次 寸              | 建成日际         | (前中期目標 | 平成           | 平成           | 平成           | 平成           | 平成    |
|                     |              | 期間最終年度 | 24 年度        | 25 年度        | 26 年度        | 27 年度        | 28 年度 |
|                     |              | 値等)    |              |              | 20 +/2       |              | 20 十汉 |
| (1) 日本語能力           | <br>J試験      | 112 47 | <u> </u>     |              |              | <u> </u>     |       |
| No. 11 - max to Not | 毎年度設定        |        | 449, 066     | 441, 244     | 449, 464     | 468, 450     |       |
| 海外受験者数              | (目標値)        |        | (46 万人)      | (41 万人)      | (42 万人)      | (43 万人)      |       |
|                     | 毎年度設定        |        | 63 / 205     | 64 / 206     | 66 / 213     | 68 / 219     |       |
| 実施国/都市数             | (目標値)        |        | (63 / 206)   | (65 / 207)   | (66 / 215)   | (68 / 219)   |       |
| 受験料収入(千円)           |              |        | 679, 421     | 956, 031     | 965, 992     | 906, 230     |       |
| 収 支 バ ラ ン ス<br>(千円) |              |        | 60, 710      | 259, 456     | 323, 877     | 220, 800     |       |
| アンケート「有意義」<br>度     | 70%以上        |        | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         |       |
| (2) WEB サイト         | を通じた情報       | 提供     |              |              |              |              |       |
| アクセス数               | 12, 101, 002 |        | 21, 923, 937 | 25, 196, 108 | 24, 681, 417 | 24, 961, 259 |       |
| (3) JF にほんご         | ご拠点事業        |        |              |              |              |              |       |
| 中核メンバー数<br>/国数      |              |        | 123 / 46     | 126 / 47     | 127 / 47     | 284 / 92     |       |
| 主催事業参加者<br>数        |              |        | 77, 939      | 75, 837      | 79, 553      | 100, 406     |       |
| 主催事業アンケート 「有意義」度    | 70%以上        |        | 97%          | 98%          | 98%          | 97%          |       |

| ②主要なインプット            | 情報(財務情      | 報及び人員に      | 関する情報)      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度 | 平成<br>28 年度 |
| 予算額 (千円)             | 4, 962, 514 | 4, 923, 760 | 4, 960, 437 | 5, 615, 477 |             |
| 決算額 (千円)             | 4, 531, 197 | 4, 916, 309 | 4, 880, 330 | 5, 242, 144 |             |
| 経常費用(千円)             | 4, 885, 818 | 5, 183, 717 | 5, 320, 286 | 5, 522, 970 |             |
| 経常利益(千円)             | 144, 149    | 147, 146    | 175, 828    | 60, 377     |             |
| 行政サービス実<br>施コスト (千円) | -           | _           | -           | _           |             |
| 従事人員数                | 43          | 43          | 42          | 41          |             |

|  | 受講者数                                   |                           | 12, 533              | 15, 991              | 21, 675              | 19, 542              |  |  |
|--|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | JF 講座設置箇所数                             |                           | 29                   | 30                   | 31                   | 31                   |  |  |
|  | JF 講座受講料収入<br>(千円)                     |                           | 60, 338              | 91, 555              | 101, 951             | 119, 500             |  |  |
|  | アンケート「有意義」度                            | 70%以上                     | 95%                  | 98%                  | 98%                  | 99%                  |  |  |
|  | (5)日本語専門家派遣                            |                           |                      |                      |                      |                      |  |  |
|  | 派遣ポスト数/国数                              |                           | 146 / 40             | 145 / 41             | 146 / 40             | 133 / 41             |  |  |
|  | アンケート「有意義」度                            | 70%以上                     | 100%                 | 98%                  | 99%                  | 100%                 |  |  |
|  | (6) 研修事業(教師・学習者等)                      |                           |                      |                      |                      |                      |  |  |
|  | 参加者数/国数                                |                           | 1,633                | 1, 784               | 1,817                | 2, 127               |  |  |
|  | 参加有数/ <u>国</u> 数                       |                           | / 118                | / 119                | / 111                | / 100                |  |  |
|  | 日本語能力の向上                               |                           | 24%                  | 14%                  | 22%                  | 18.9%                |  |  |
|  | (一部事業)                                 |                           | (得点上昇率)              | (得点上昇率)              | (得点上昇率)              | (得点上昇率)              |  |  |
|  | 受託事業参加者数/<br>国数                        |                           | 237 / 16             | 112 / 18             | 109 / 17             | 71 / 15              |  |  |
|  | アンケート「有意義」度                            | 70%以上                     | 99.9%                | 99%                  | 100%                 | 99%                  |  |  |
|  | アンケート「日本への関心/理解向上」(一部事業)               | (80%以上)                   | 99%                  | 99%                  | 98%                  | 99%                  |  |  |
|  | アンケート「学習奨励のための研修参加者の学習意欲向上の回答割合」(一部事業) | (80%以上)                   | -                    | -                    | -                    | -                    |  |  |
|  | (7)日本語国際セン                             | (7) 日本語国際センター、関西国際センター図書館 |                      |                      |                      |                      |  |  |
|  | 来館者数                                   | 毎年度設定 (目標値)               | 36, 139<br>(31, 499) | 35, 940<br>(28, 956) | 34, 051<br>(27, 770) | 35, 031<br>(27, 204) |  |  |

注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。

<sup>※</sup>人件費については、「予算額」「決算額」には含まず、「経常費用」には含む。

<sup>※</sup>海外事務所における事業費・従事人員数は含まない。

<sup>※「</sup>国数」は「国・地域数」の略。

<sup>※「</sup>日本語能力の向上」は「海外日本語教師研修(長期)」の開始時と終了時に実施する日本語試験の平均点の伸び率

<sup>※「</sup>達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標

| 中期目標         | 中期計画           | 年度計画            | 主な評価指標                     | 法人の業務実績・自己評価                                |                     | 主務大臣による評価            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|              |                |                 |                            | 業務実績                                        | 自己評価                |                      |
| 日本語のさらなる     | 日本語の更なる        | 日本語の更なる         | <主な定量的指標                   | <主要な業務実績>                                   | <評定と根拠>             | <mark>評定</mark> B    |
| 国際化を推進するた    | 国際化を推進する       | 国際化を推進する        | >                          | 海外での日本語教育を推進・支援するために、外国語としての日本語能            | <u>評定: B</u>        | <評定に至った理由>           |
| めの基盤整備を行う    | ための基盤整備を       | ための基盤整備を        | ①日本語能力試験                   | 力を測る標準的な枠組みと、それに基づく日本語講座の開設並びに各種教           | 根拠:                 | 1. 国際交流基金は、JF        |
| ため、「JF 日本語教育 | 行うため、「JF日本     | 行うため、「JF 日      | の受験者数及び                    | 材の開発・提供、公的試験の実施など、日本語教育全体の土台を支える基           | 1. 中長期的支援により世       | ンダードを活用しつつ、日         |
| スタンダード」の活    | 語教育スタンダー       | 本語教育スタンダ        | 実施都市数(前年                   | 盤を充実させつつ、同時に、各国・地域の状況に応じた日本語教育の推進           | 界の日本語教育強化に貢         | の国際化に向けた取組み          |
| 用を推進し、定着を    | ド」の活用を推進       | ード」の活用を推        | 度の実績や事情                    | にあたり、多様なスキームを組み合わせ、効果的な支援策の展開を図った。          | 献した。                | 施しており、特に評価でき         |
| 図るとともに、同ス    | し、定着を図ると       | 進し、定着を図る        | 等を踏まえて年                    |                                             | (1)「さくらネットワーク」      | <br>  績として以下が挙げられる   |
| タンダードに準拠し    | ともに、同スタン       | とともに、同スタ        | 度毎に目標値を                    | 日本語の国際化の更なる推進のための基盤・環境の整備                   | を平成 27 年度中に 127 機   | (1) JF スタンダードに       |
| た日本語教育講座を    | ダードに準拠した       | ンダードに準拠し        | 設定)                        |                                             | 関から 284 機関へ拡充し      | <br>  く教材開発については、平   |
| 海外で拡大するほ     | 日本語教育講座を       | た日本語講座を海        | ②主催事業の支援                   | <br>  海外における日本語教育の基盤を充実させ、環境を整備する施策として、     | たことにより、それら機         | 年度末までに世界 49 かほ       |
| か、Eラーニング教材   | 海外で拡大するほ       | 外で引き続き拡大        | 対象機関・研修生                   | 「JF 日本語教育スタンダード」活用の推進、並びに同スタンダードに基づ         | 関を中心として国・地域         | <br>  域で約 10 万部の販売を  |
| を整備する。これに    | か、eラーニング教      | していくほか、eラ       | 等に対するアン                    | く教材・各種ツールの開発・提供、ウェブサイト上での情報提供及び e ラ         | の日本語教育支援を行う         | し、現在も販売地域が拡大         |
| より、日本語学習の    | <br>  材を整備する。こ | ーニング教材を整        | ケート「有意義」                   | │<br>│ 一ニング事業の推進、日本語能力試験の着実な実施、日本語教育に関する    | 体制が整ったほか、メン         | いる。                  |
| 効果、効率の向上や    | れにより、日本語       | 備する。また同ス        | 度 70%以上                    | <br>  各種情報の調査・提供を実施した。                      | バーと基金や在外公館が         | <br>  日本語直営講座につい     |
| 若年層、初学者層の    | 学習の効果、効率       | タンダードに準拠        | ③長期的な研修の                   |                                             | 連携して、各国・地域の         | <br>  実施国・都市数に変更に    |
| 学習促進・支援を図    | の向上や若年層、       | する日本語教材の        | 日本語能力の向                    | <br>  ア.「JF 日本語教育スタンダード」の活用推進及び「JF 日本語教育スタン | 教育政策や各機関におけ         | <br>  が、平成 27 年度末の受詞 |
| る。また、日本語能    | <br>  初学者層の学習促 | │<br>│開発を継続する。  | 上                          | <br>  ダード」の考え方に基づく日本語普及事業の実施                | る日本語教育の位置付け         | <br>  は約2万人で前年度より    |
| 力試験については、    | 進・支援を図る。       | これにより、日本        | <ul><li>④日本語教育に関</li></ul> | <br>  (ア)「JF 日本語教育スタンダード」の活用推進              | を高めるための働きかけ         | <br>  人の減少となった。これ/   |
| 「JF 日本語教育スタ  | また、日本語能力       | <br>  語学習の効果、効  | する情報提供ウ                    | │<br>│ 世界の外国語教育の流れが、知識重視から、コミュニケーション能力・     | や、会議やシンポジウム         | <br>  語専門家への査証発給Φ    |
| ンダード」との連関    | <br> 試験については、  | 率の向上や若年         | ェブサイトの年                    | <br>  課題遂行能力をより重視した教育にシフトしつつある中で、外国語能力      | など「ネットワーク」と         | <br>  や施設改修等によるも0    |
| を整理し、日本語能    | <br> 「JF日本語教育ス | <br>  層、初学者層の学  | 間アクセス件数                    | │<br>│ を測る世界共通の尺度に準拠した能力測定基準や教材、教授法が求めら     | して国・地域の日本語教         | 」<br>る。JF スタンダード準捷   |
| 力を測定する唯一の    |                | 習促進・支援を図        | (前期中期目標                    | │<br>│ れている。こうした潮流の中で、基金は、欧州共通参照枠を基に「JF 日   | 育の発展に向けた取組な         | デル講座の受講者数は約          |
| 大規模試験としての    | <br> 関連を整理し、日  | る。また、日本語        | 期間中の平均年                    |                                             | どが既に始まっている。         | であり、全受講者の半数に         |
| 信頼性の維持・増進    | <br>  本語能力を測定す | <br>  能力試験について  | 間アクセス件数                    | 表した。                                        | (2) 41 か国 133 ポストへの |                      |
| を図る。         | る唯一の大規模試       | <br> は、「JF 日本語教 | 以上)                        | この活用推進に向け、国内外の各種セミナー・研修会等での情報提供、            | 日本語専門家等の派遣に         | 用が進んでいると評価で          |
|              |                |                 | ⑤日本語国際セン                   | <br>  共同研究等へのアドバイスなど、58件の普及活動を実施(参加者アンケ     | より、現地日本語教師の         | 受講者に対するアンケー          |
| の政府・日本語教育    | の維持・増進を図       | との関連を整理         | ター及び関西国                    | │                                           | 育成、教材・カリキュラ         | 査も目標値(70%)を」         |
| 拠点などの関係機関    |                | し、日本語能力を        | 際センターに設                    |                                             | ム・教授法に関するコン         | 99%の受講者から「有意         |
| と連携を取りつつ、    | また、各国・地        | 測定する唯一の大        | 置されている図                    |                                             | サルティングや日本語教         | の回答を得た。              |
| 対象国・地域の教育    |                | 規模試験としての        | 書館の来館者数                    |                                             | 師間のネットワーク作り         | また、国際基金のウェブ          |
| 環境、言語政策、日    |                | 信頼性の維持・増        | (年度毎の研修                    |                                             | を支援したほか、日本語         | トにおいてオンライン教          |
| 本との外交その他の    |                |                 | 生数等に基づき                    | イト」に関し、平成 27 年度のサイト登録者数は 4,234 人と前年度 (3,566 | 国際センターや関西国際         | の配信を行い、特に、「コ         |
| 関係、日本への関心    |                | また、各国・地         | 適切な目標値を                    |                                             | センターにおいて、日本         | が挑戦!にほんごできま          |
| の在り方、学習者の    |                | 域の政府・日本語        | 設定)                        | て 500 人以上伸びており、スタンダード利用者の着実な増加を示してい         | 語教育の基盤の強化に不         | 及び「アニメ・マンガの日         |
| 目的、日本語普及上    |                | 教育拠点などの関        | ,                          | る。                                          | 可欠な人材や日本との架         | の累計アクセスはそれる          |
| の課題などに対応し    |                | 係機関と連携を取        | <その他の指標>                   | │                                           | け橋となる人材を育成し         | 3,410 万件、約 1,512 万件  |
| て事業を行う。その    |                | りつつ、対象国・        | 学習奨励のた                     |                                             |                     | ,                    |
| 際、将来的に、現地    |                |                 | めの研修参加                     | のことばと文化』(以下、『まるごと』)の開発・普及及び自習用ウェブサ          |                     | している。                |

において日本語学習 | の目的、日本語普 | 言語政策、日本と が定着し、自立的・ 継続的に日本語教育 が行われることを視しる。その際、将来しの在り方、学習者 野に入れる。政府の┃的に、現地におい┃の目的、日本語普 ┃<評価の視点> 『新成長戦略』など の方針や重要な外交|着し、自立的・継 政策に基づいて生じ | 続的に日本語教育 | う。その際、将来 る日本語普及に関す る新たな要請やニー 視野に入れる。 ズに対しては、基金 の特性を踏まえた効 | 戦略』などの方針や | 続的に日本語教育 果的な日本語事業を「重要な外交政策に」が行われることを 行う。特に、政策的 | 基づいて生じる日 | 視野に入れる。 要請に基づく経済連 本語普及に関する 携協定(EPA)に 新たな要請やニー 要な外交政策に基 関わる日本語研修事 | ズに対しては、基金 | づいて生じる日本 業に適切に対応す ┃ の特性を踏まえた ┃ 語普及に関する新 ┃③ 日本語の学習・

じて海外における日 策的要請に基づく の特性を踏まえた 本語学習者が着実に 経済連携協定 (EP 効果的な日本語事 増加するよう努める。 それに併せて、日本語 研修事業に適切に 能力試験について、実対応する。 施規模の拡大、収支の これらの措置を ロジェクト~知り 安定と自己収入の拡 通じて海外におけ 合うアジア~」に 大を図る。また、事業 る日本語学習者が | 資する事業の実施 の整備・拡充にあた 着実に増加するよ に配慮する。また、 り、効率化や自己収入 う努める。それに | 政策的要請に基づ | ⑥各国・地域の日 拡大に可能な限り努用せて、日本語能しく経済連携協定 めつつ、これを進め一力試験について、

及上の課題などに |対応して事業を行 | 係、日本への関心 て日本語学習が定 及上の課題などに | が行われることを | 的に、現地におい

効果的な日本語事 たな要請やニーズ これらの措置を通 業を行う。特に、政 に対しては、基金 A) に関わる日本語 業を行う。特に、

> 実施規模の拡大、 る日本語研修事業 収支の安定と自己 に適切に対応す 収入の拡大を図しる。 る。また、事業の 整備・拡充に当た 通じて海外におけ り、効率化や自己 る日本語学習者が 収入拡大に可能な|着実に増加するよ 限り努めつつ、こ れを進める。

者の学習意欲 向上の回答割 合 80%以上

の外交その他の関

対応して事業を行

政府の方針や重

「文化のWA

う努める。それに

併せて、日本語能

政府の『新成長 着し、自立的・継

- ① JF 日本語教育ス タンダード」の 活用推進のため の事業の実施
- て日本語学習が定 ② 「IF 日本語教育 スタンダード の考え方に基づ く日本語普及事 業(海外日本語 講座運営、招へ い研修事業等) の実施
  - 教授方法の IT 化 に即した e ラー ニング事業の整 備•推進
  - ④日本語能力試験 の安定的拡大
- (和・環・輪)プ ⑤海外の日本語教 育の状況につい ての調査等の実 施と国内外への 情報提供
- 本語教育拠点ネ (EPA) に関わ ットワークの整 備・活用を通じ た効果的な日本 語普及
- これらの措置を「⑦現地日本語教師 に対する訪日研 修、各国·地域 への日本語専門 家等の派遣によ る各国・地域の

イト「まるごと+」の運営と開発をすすめたほか、基金海外拠点等にお いて運営している IF スタンダード準拠の日本語モデル講座(以下、IF 講座)の充実をはかった。

『まるごと』の開発については、A2~B2の各段階で試用版・市販版の 開発を進めた。

また、『まるごと』の普及にも努め、平成26・27年度に東京で公開セ ミナーを実施したところ、「『まるごと』を使ってみたい」というセミナ 一参加者の回答が93.9%と好評価を得た。日本国外でも、基金海外拠点 等を中心に従来から行われてきた『まるごと』や JF スタンダードを紹介 するセミナーの開催や、副教材(入門(A1)の学習に必要な言葉をまと めた「ごいちょう」や「文法解説書」など)の各国語版の制作などによ って普及を進めている。

『まるごと』は 2016 年 3 月末現在、平成 25 年度発売の入門 (A1) と 平成 26 年度発売の初級 1 (A2)、初級 2 (A2)、及び平成 27 年度発売の初 中級 (A2/B1) の『まるごと』総流通部数が世界 49 か国・地域で 99,586 部に上り、2016年2月末までの著作権料収入は26,698千円に上る。販 売部数の70%程度を海外が占めている(欧州地域37%、日本を除くアジ ア地域 16%、米州地域 16%、大洋州 2%、アフリカ 1%、日本国内 28%。 2015年9月時点)。後述のとおり IF 講座で用いられているほか、大学や 中等教育機関、民間日本語学校でも使用されており、一般販売の累計部 数は68,220部に及び、基金外での利用が拡大している。メキシコの日本 メキシコ学院中等部では、段階的に『まるごと』を使用する講座を増や してきたが、2015年8月には計380名が受講する全講座のテキストが『ま るごと』に切り替わり、コミュニケーション能力育成を主目標とした授 業を展開している。また、インドネシア、タイ及びインドで現地出版の 計画が進行(インドネシアは2016年4月出版)していること、使用して いる教師達から「受講者が日本語を積極的に口にするようになった」「1 課ごとに『できるようになること』がはっきりしているので受講者の満 足感が大きい」という声が寄せられるなど、コミュニケーション能力・ 課題遂行能力をより重視したIFスタンダードに準拠した『まるごと』が、 世界で受け入れられていることがわかる。

「まるごと+」については、2013年の公開以降毎年コンテンツの追 加・充実を続けてきたが、27年度にはグローバルホームページを追加し、 ユーザーが自分のレベルに合わせたコンテンツを選びやすくした。アク セス数は前年度比 162%と大幅に増加し、2,287,246 件を数えた。

JF 講座については、平成26年度に引き続き計28か国31都市で実施、 受講者数は19,542人となった。平成24年度の12,533人、平成25年度 の 15,991 人と比較して堅実な増加を示しているが、平成 26 年度の 21,675人からは2,133人の減少となった。主な減少要因としては、ジャ カルタ日本文化センターで講座担当専門家2名にビザが発給されず多く の講座を中止せざるを得なかったこと、ローマ日本文化会館の改修工事 や研修、助成などの効果 的な組み合わせにより、 海外の日本語教育におけ る教育リソース(教師、 教材) の充実や日本語教 育活動の実施を支援し

- (3) 海外日本語教育インタ ーン派遣事業やアジアセ ンター"日本語パートナ ーズ"派遣事業により、 日本語母語話者を求める 現地ニーズに対応すると ともに、将来の日本語教 師育成支援を行った。
- (4) JF 日本語教育スタンダ ードに基づく教材等教育 ツールの開発・提供、日 本語能力試験の安定的運 営を通じ、世界の日本語 教育の質と利便性、学習 環境の向上に貢献した。
- 2. 各国の課題に対応した。 (1) 重点地域である東南ア ジアにおける、日本語専 門家の短期派遣や、200名 以上に対する研修・招へ いにより、各国の日本語 教育事情に沿った対応を 行った。
- (2) 重点国である米国にお ける初等日本語教育縮小 の危機への対応を行い、 ミズーリ州やペンシルバ ニア州の事例などいくつ かのケースで既に成果を 上げている。
- (3) 重点国である英国にお ける初等教育段階におけ る日本語教育の拡大支援 を行ったほか、大学入学

- (2)日本語能力試験について は、10 都市で新規実施するな ど実施規模を拡大しており、受 験者数は目標の年間 43 万人を 上回る約 47 万人(前年度比 4.2%増)を達成した。また、 現地の試験実施機関とも協議 を行い受験料の改定に取り組 か等、事業収支も黒字を維持し 安定的な運営を行っている。受 験者に対するアンケート調査 では目標値(70%)を上回る全 ての受験者から「有意義」との 評価を得た。なお、日本語能力 試験の JF スタンダードへの準 拠については、現在その可能性 について検討中である。
- 2. 国際交流基金は、各国・地 域の状況に応じ、重点国・地域 を中心に、日本語専門家派遣や 研修事業などの各スキームを 組み合わせ、効果的な支援策の 展開を行っており、特に評価で きる実績として以下が挙げら
- (1) 重点国である英国におい て、初等教育における日本語教 育の拡大支援を行ったほか、大 学入学資格試験での日本語科 目の提供廃止の動きに対し、関 係機関と連携して教育政策に 影響力を持つ議員や行政官、世 論に対する働きかけを行った 結果、英国政府はこれを撤回 し、英国、ひいてはより広範な 地域における日本語教育のプ レゼンスと重要性を維持でき
- (2) フランスにおいて、中等

## ア 諸施策

- (ア) 日本語の国際 化の更なる推進 のための基盤・環 る。また、事業の 境の整備に向け 整備・拡充にあた を実施する。
- 育スタンダード」 れを進める。 の活用推進、定着 世界の様々な場にあたっては、定 所で、多様な目的 **量**的指標に基づき によって行われて | 適切に事業成果を いる日本語学習、 日本語教育の現場しめ、主催事業につ において、日本語 いては、支援対象 の教え方、学び方、機関や研修参加者 学習成果の評価の 等にアンケートを 方法を考えるため 実施し、70%以上 のツール(手立て) から有意義であっ である「IF日本」たとの評価を得る 語教育スタンダー ことを目標とす ド」(JFスタンダーる。長期的な研修 ード)の活用が推しについては、日本 進され、また、こ 語能力の向上を一 れが定着するため一つの目標とし、研 の諸活動に取り組|修の開始時と終了 む。また、JFス|時に日本語能力を タンダード自体が | 測定する。ウェブ より活用しやすい サイトを通じた日 ものになるよう改本語教育に関する 良を進める。
- ∫ 「IF日本語教 | は、年間アクセス 育スタンダード」 件数が前期中期目 の考え方に基づし標期間中の平均年 く日本語普及事┃間アクセス件数を 業の展開

基金の海外拠点しまする。日本語国 等において、JF│際センター、関西 スタンダード準拠 国際センターに設

力試験について、 実施規模の拡大、 収入の拡大を図

収入拡大に可能な

情報提供について

上回ることを目標

実施 て、以下のa~e り、効率化や自己 19多様化する日本

a 「JF日本語教|限り努めつつ、こ なお、事業実施 法の開発・普及 |把握することに努

日本語教育基盤 強化

- 収支の安定と自己 8 各国・地域の日 本語学習者に対 する研修事業の
  - 語学習者のニー ズへの対応や、 各国・地域の教 育政策や学習環 境を考慮した日 本語教材・教授

及びブダペスト日本文化センターの移転に伴い講座が開講できない期間 があったこと、主に日本センターにおける文化日本語講座の受講者数カ ウント方法の見直しを行ったことによる。JF 講座では、『まるごと』開 発のための試用版の使用とフィードバック情報収集への協力や、JF スタ ンダード準拠モデル講座の実施拡大を図っており、平成27年度の『まる ごと』使用講座の受講者数は 9,664 人で JF 講座受講者全体の 49.5%を 占め、平成24年度の3,212人(同25.6%)、平成25年度の4,979人(同 31.1%)、平成26年度7,768人(同35.8%)と比較して、『まるごと』 の開発がすすむにつれて順調に使用比率が伸びている。

イ. 日本語の学習・教授方法の IT 化に即した e ラーニング事業の整備・推

上述の「まるごと+」をはじめ、各種開発教材や日本語教育関連情報 をウェブサイト上で提供し、学習者や教師のニーズに応えた。また、コ ンテンツのアップデート等により、ユーザーが常に"現在"の魅力的な 日本を感じることができるよう、取組を続けた。

これら既存の取組に加え、平成26年度より開始した「JF e ラーニン グ総合プロジェクト」の基幹となるプラットフォーム"みなと"(学習管 理システム)、入門者向けオンライン日本語コース"まるごとオンライン コース A1"及び新たな学習サイトである"ひろがる"の制作を開始した。 また、モバイル端末で無料でダウンロードが可能な、ひらがな、カタカ ナ学習用アプリケーション「HIRAGANA Memory Hint」「KATAKANA Memory Hint | の英語版、インドネシア語版、タイ語版を開発・公開した。同ア プリケーションは、インターネット環境が必ずしも整備されておらず、 PCよりもモバイル端末保有率が高い東南アジア地域でも使用しやすいよ う、アプリケーションの形で教材を提供したものである。2015年8月か ら順次公開し、3 言語 6 アプリケーションの累計ダウンロード数は 2016 年3月末までに約23,000件を記録した。

## ウ. 日本語能力試験の安定的実施と拡大

1984年から毎年継続実施している日本語能力試験 (JLPT) の信頼性の 高さを維持しつつ、受験機会・受験会場を増やし、あわせて受験料収入 により支出を賄うよう努め、平成27年度も円滑な実施を行った。

2012 年以降の外交環境の大きな変化や一部の国における教育制度の変 更等の影響を勘案し、平成27年度は受験者の減少を通年で前年度比4% 以内に抑え、年間43万人程度以上の受験者数を目標としていたところ、 海外全体で468,450人が受験し、受験者数の目標を達成した(前年度比 4.2%増)。

実施国・都市数に関しては、第一回試験は当初計画どおり28か国・地 域、115都市での実施を達成した。第二回試験については65か国・地域、 210 都市を計画していたが、自然災害の影響によりチェンナイ (インド)

資格試験での日本語科目 の提供廃止の動きに対 し、関係機関と連携して 教育政策に影響力を持つ 議員や行政官、世論に対 する働きかけを行い、こ れを阻止した。

- (4) フランスにおいて、フ ランス日本語教育委員会 を通じた中等教育支援を 2005年以来継続して行っ てきた結果、中等教育段 階における学習者数増と なったことに加え中等教 語部門開設に繋がった。 資格保有者が中等教育現 場に配属されることによ る講座の安定化、キャリ アパスの具体化による教 師志望者の増加など、日 本語教育の基盤強化が期 待される。
- 3. 政策的要請へ臨機応変 に対応した。
- (1) 二国間経済連携協定 (EPA) による看護師・介 護福祉士候補者に対する 来日前日本語予備教育日 本語教育を着実に実施し た。第28回介護福祉士国 家試験(2016年1月)で は、インドネシア人候補 者の合格率が過去最高の 58.5%に達し、日本人受 験者を含む全体の合格率 57.9%を上回る形とな り、日本語教育の効果が 確認された。
- (2) 2014年~2015年の総 理の公式外国訪問(中南

教育支援を 2005 年以来継続し て行ってきた結果、中等教育段 階における学習者数が増加し たことに加え、中等教育教師資 格 (CAPES) の日本語部門開 設に繋がった。これにより、資 格保有者が中等教育現場に配 属されることによる中等教育 における日本語教育の安定化、 キャリアパスの具体化による 日本語教師志望者の増加など、 日本語教育の基盤強化をもた らすことが期待される。

これらの取組は,「日本語学 育教師資格 (CAPES) 日本 習の効果、効率の向上や若年 層、初学者層の学習促進・支援 を図る」という所期の目標を十 分達成していると認められる。 (3)インドネシア及びフィリ ピンとの間の経済連携協定 (EPA) に基づく看護師・介護 福祉士候補者に対する来日前 日本語予備教育については、政 府の政策的要請に的確に応じ、 前年度より増加した候補者635 名(インドネシア:291名、フ ィリピン:344名)を受入れた。 特に平成28年1月の介護福祉 士国家試験では、インドネシア 人候補者の合格率が過去最高 の 58.5%に達し、着実に事業の 成果が確認されている。

> 3. 海外における日本語教育推 進のための中長期的支援の一 環として、国・地域の日本語教 育の牽引役を担う日本語教育 拠点さくらネットワークの拡 充に向けて、国際交流基金は、 平成 27 年度中に新たに 157 機 関をメンバーに認定し、支援体

の日本語モデル講 置されている図書 座(日本語・日本 文化理解講座を含しいては、現地日本 む。)の運営を拡大 | 語教師等の研修参 する。また、JF 加者数等に基づき スタンダード準拠 適切な目標値を設 の教師研修、教育 定して運営にあた ツール(教材・学 る(年間研修参加 習サイト等)の開 | 者数 (人×日)の 発・整備、日本語 50%を目標値とす 学習者研修を実施 る)。 するとともに、他 の日本語教育機関 え、平成27年度に が JF スタンダード おいては以下のよ に準拠して実施す る活動を支援す

館の来館者数につ

これらを踏ま うに事業を行う。

## [諸施策]

c 日本語能力試 ア 日本語の国際化 験の安定的拡大 日本語能力試験 について、「JF 日本

語教育スタンダー ド」との関連を整 理するとともに、a「JF日本語教 日本語能力を測定 育スタンダード する唯一の大規模 の活用推進、定着 試験としての信頼 性を維持しつつ、

に対応した実施地 会発表を各国・地 の拡大、受験者の 域、国内において 増加を図る。これ│行い、引き続き普 により、自己収入 及に努める。

定に努める。 d e ラーニング事 ド」に準拠した教

業の整備、推進 教授方法が、世界 的なIT技術の急速 | 初級レベル、初中

の更なる推進の ための基盤・環境 の整備に向けて、 以下のa~eを実 施する。

「JF日本語教育 | スタンダード」に 近年の世界的な日 関する教師研修 本語学習者の増加一会、セミナー、学

の拡大と収支の安 また、「JF日本語 教育スタンダー | 科書『まるごと 日本語の学習・ 日本のことばと文 化』については、

で実施を見送り、計画より1都市少ない65か国・地域、209都市での実 施となった。一方、オランダ (ライデン)、ボスニア・ヘルツェゴビナ (サ ラエボ)及びコスタリカ(サンホセ)で新規実施のほか、マンダレー(ミ ャンマー)、シャンティニケタン(インド)等10都市で新規に試験を実 施し、年間合計では実施国・都市数の拡大を実現した。

各国・地域での現地経費については前年度同様、経費をその国・地域 の受験料収入によって支弁した。平成21年度以降は事業の効率化と経費 見直し、収入増に努め、収入が支出を上回っている状況を維持しており、 平成 27 年度も受験料収入 906, 230 千円に対し支出が 685, 430 千円と、引 き続き収入が支出を大幅に上回った。

各実施地での受験料は、現地での経費が受験料収入の範囲内となるこ とを大原則とし、日本への還元も可能となる額の設定を検討するよう各 国・地域の実施機関に奨励する一方、物価水準、受験者層の構成、他の 外国語試験の受験料なども参考に適正な額となることにも留意してい る。

平成27年度には上記の方針に従い、現地実施機関と協議の上、メキシ コ、ブラジル等、計18の国・地域、54都市で受験料の値上げを行った。 受験者増をめざした広報・情報提供のため、以前から JLPT 公式ウェブ サイト上で情報提供(「ILPT 诵信」等)を進め、受験者の利便性向上のた め平成24年度から開始した試験結果のオンライン通知を引き続き実施し たこともあり、同ウェブサイトへのアクセス数は年間898万件と前年度 の823万件から9%増となった。

利便性向上への取組としてはこのほか、身体等に障害がある受験者の ために受験特別措置を継続しており、点字による出題及び解答、補助器 具の使用認可、試験時間の延長等の措置を行なっている。平成27年度の 海外試験では合計 174 名が特別措置を利用した。また、公式ウェブサイ ト上で各種資料の点字データ提供も行なっている。

また、「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」でのポイ ント付与 (N1 取得者) や EPA (ベトナム、インドネシア、フィリピン) に基づく看護士・介護福祉士の候補者選定の条件等として政策的活用が 図られた他、日本の大学・大学院留学入試選考や各国教育機関での単位・ 卒業資格認定、企業での入社試験等で提出が求められる成績証明書の再 発行件数は2,456件となり、引き続き社会的活用が図られた。

#### 工. 日本語事業に関する調査、情報提供

海外の日本語教育の現状をできるだけ正確に把握するため、基金海外拠 点、在外公館、その他関連機関の協力を得て、「2015年度海外日本語教育機 関調査」を実施した(2016年8月以降に結果を公開予定)。

「2015 年度海外日本語教育機関調査」では、前々回(2009 年)調査の際 に構築した汎用性の高いウェブ調査システム及び機関検索データベースを 継続使用することで、システム開発経費の節減、業務効率化、調査プロセ

米、中央アジア等)にお けるスピーチ・共同声明 に対応する事業を行い、 日本の政策実現に向けた 取組に協力するととも に、言語圏に着目した日 本語教育支援の取組など 平成27年度行政事業レビ ュー指摘事項への対応を おこなった。

#### <課題と対応>

ア. JF スタンダードと日本 整•整理

の日本語能力試験の関連 性を調べるため、平成 23 年度より連関調査を実施 してきているが、平成 27 年度は日本語国際センタ 一の長期研修参加者に加 え、海外9拠点及び海外の 日本語教育機関(韓国、台 湾、中国)を対象とした調 査を実施した。平成28年 度もデータ収集を継続し つつ、平成28年度中に調 ある。

イ.国別施策に即した事業プ ログラムの運用とプログ ラム間の連動性強化を通 の実施

日本語学習機会の拡大 と質の高い教育の提供に よって、各国の新規学習者 獲得と継続学習者の増大 を図るにあたり、各国ごと

制の整備を行い、このメンバー と連携して日本語教育のプレ ゼンスの向上のための取組を 実施した。

4. 以上より、評定はB「中期 計画における所期の目標を達 成していると認められる」が適 当である。

<指摘事項、業務運営上の課題 及び改善方策>

●平成27年6月の行政事業レ 語能力試験の関連の調 | ビュー公開プロセスにおいて、 日本語事業について「国別・地 JF スタンダードと現行 域別の中期的な目標を設定し、 資源の適正な地域配分に努め るべき。事業全体及び個別のス キーム毎の費用対効果が見え にくい。評価できるシステムを 真剣に検討すべき。」等の指摘 がなされたことを受け、国別・ 地域別の中長期的な目標設定 や外部有識者からの評価・助言 を受ける仕組みの導入など適 切な対応が必要である。この点 については、国際交流基金は、 平成28年4月に、有識者の委 査結果をまとめる予定で 員で構成される「国際交流基金 の運営に関する諮問委員会」に おいて既に議論を開始してお り、その議論の結果も踏まえ て、今後、次期中期計画や評価 じた、成果に繋がる事業 | 制度のあり方等の検討が適切 に行われることを期待する。

<その他事項>

主な有識者意見は以下のとお

●「さくらネットワーク」が大 に異なる日本語教育環境|幅に拡充され、各種の助成事業

り大きく変わりつ し、新しい e ラー ニング教材、ウェールの開発を行う。 ブコンテンツを開 b 「JF日本語教 発することでJF スタンダードの活 用推進、JFスタ ンダード準拠日本 語講座の拡大を効 率的に促進する。 また、既存のウェー流基金日本語講座 ブサイトの多言語 | において「JF 日本 化、利用端末機器 | 語教育スタンダー の変化等への対応 を行う。

育の状況について┃か、附属機関にお 調査等を行い、国 | いて「JF 日本語教 内外に情報提供を | 育スタンダード 行うとともに、海 を取り入れた研修 外における日本語 | を行う。 教育振興の方向 性、事業の立案、 成果の確認等に活し化』の日本語教育 用する。

状況に応じ、以下 のf~iを、その組|験の安定的拡大 合せや優先度を する。

本語教育拠点ネー画・立案、作題、 備・活用

各国・地域の現

な発展・普及によし級レベルの市販版 刊行、中級レベル つある状況に対応│の市販化に向けた |準備、中上級レベ

> 育スタンダード| の考え方に基づ く日本語普及事 業の展開

平成 27 年度に ついても、国際交 ド」準拠教材『ま るごと 日本のこ e 日本語事業に関 とばと文化』を利 する調査、情報提 用し、 同スタンダ ードの理念に沿っ 海外の日本語教 た運営を行うほ

また、『まるごと 日本のことばと文 機関における利用 (イ) 各国・地域の 促進に努める。

c 日本語能力試

日本語学習者 検討しつつ実施 の日本語能力を測 定し、認定するた f 各国・地域の日 めの試験事業の企 ットワークの整 | 実施、分析、評価 及び調査を行う。

平成27年度は、

スの合理化を図った。前回の2012年度調査の結果に対しては14件の転載 許可申請があり、市販の報告書『海外の日本語教育の現状』も引き続き活 用されている。

また、「日本語教育国・地域別情報」サイトでは、派遣専門家の調査や各 国在外公館の協力を得て収集した国別情報、シラバス翻訳等をもとに、世 界各国の最新状況の情報・データ提供を行った。

このほか基金での日本語教育研究活動・教育実践の成果を広く国内外に 発表する『国際交流基金日本語教育紀要』を年一回発行。平成27年度の第 12 号では計 9 本の論文を採用し、冊子での配布のほか、全掲載論文及び英 文要旨を基金ウェブサイトや国立情報学研究所学術情報ナビゲータ 「CiNii」に掲載した。

## 各国・地域の状況に応じた日本語普及支援

世界各地での日本語教育の推進にあたり、それぞれの国・地域で異なる 状況に応じ、IF にほんご拠点事業(主催/助成)、日本語普及活動助成、日 本語専門家派遣、教師及び学習者を対象とした各種招へい研修など、様々 なスキームを有機的に組み合わせ、また新規関心層の開拓や学習者ニーズ へのより有効な対応も図りつつ支援を行った。平成27年度は特に「JFにほ んごネットワーク」(通称:さくらネットワーク)の拡充に注力するととも に、重点地域に対する取組として、東南アジアに対しては、学習者増に対 応し現地の教師数の確保と質の向上を目指す事業及び日本語教育への支援 を教育行政関係者や学校長など影響力を持つ層に働きかけるアドボカシー 活動を、米国に対しては、初等中等教育段階における日本語教育縮小の危 機に際し助成プログラムの拡充やアドボカシー活動を、中南米に対しては、 総理訪問で言及された日本語教育支援に対応した日本語専門家の増員、英 国に対しては、イングランド初等教育課程での外国語科目導入に対応した 日本語授業導入のための各種取組を展開した。

#### ア. 各国・地域の日本語教育拠点ネットワークの整備・活用

(ア)「JFにほんごネットワーク」(通称:さくらネットワーク)の拡充

「JF にほんごネットワーク」(以下、「さくらネットワーク」) は、世 界各地で広く日本語教育の定着と発展に寄与すると期待される大学や日 本語教師会等とのネットワーク整備・活用を目的として平成 19 年度に構 築され、そのメンバーは発足時の31か国39機関から平成26年度末の 45 か国・2 地域の 127 機関まで漸増してきた。平成 27 年度には、海外に おける日本語教育拠点を全世界において抜本的に拡充するため、新規予 算が措置されたことを受け、基金海外拠点や在外公館の推薦を元に新た に 157 機関を 「さくらネットワークメンバー」(以下、「さくらメンバー」) に認定し、既存メンバーの 127 機関も含めた計 90 か国 2 地域の 284 機関

とを今期中期計画におい て掲げている。平成27年 度主要業績として取り上 げたタイや中南米の事例 は、それぞれ現地での教師 研修と訪日研修を組み合 わせる、専門家派遣と JF にほんご拠点助成を組み 合わせて相乗効果を図る といった取組みであり、こ の方向性を来年度以降も 維持・強化し、国別方針で 示す目標の実現を図るこ ととする。

ウ.より適切な成果指標(特 に数値)の検討

現在のプログラムごと の目標値に代えて、国別方 針の実現状況を測る指標 を検討し、数値化が可能な ものについては適切な目 標値を設定していく。

を反映した支援を行うこ が行われたこと、日本語能力試 験が安定的に実施され拡大し ていることなど、全般的に計画 を上回る実績を上げている。

- ●英国や米国等いくつかの国 において語学教育行政の事情 に対応した働きかけを行うこ とで、日本語教育の維持や拡大 にも貢献していることも評価。
- ●英国の A レベル日本語試験 の存続を実現させたように、各 国の教育政策等の変化に機敏 に対応できる情報収集能力を さらに高めてほしい。
- ●日本語専門家派遣が前年度 に比べて9%も落ち込んでいる のが気にかかる。専門家が必要 とされながら派遣されていな い地域は世界に数多く存在す る。そのような地域を選別し、 専門家派遣による日本語教育 の地域活性化を図ってほしい。
- ●現地で中核的な日本語教育 を担う現地人材の育成につい ては、日本国内でもさまざまな 試みがなされている。この種の 情報を収集し、国内の教育機関 を含めた各種機関との連携を 図ることを期待したい。
- ●「文化のWA」プロジェクト の一環で注目できる「日本語パ ートナーズ派遣」は、東南アジ アのみにニーズがあるわけで はないので、効果が大きいこと を強調して、次期中期目標では 全世界向けの事業にすること を企画してはどうか。
- ●今後も限られたリソースの 中で、地域のバランスを考慮し ながら, 重点国・地域への支援 の実施が求められる。

状に応じて、日本 新たな実施地を増 語教育の拠点機関 やし、7月の第1回 の活動強化に向け 試験を28か国・地 た支援を行うとと 域、115都市、12月 もに、拠点間のネーの第2回試験を66 ットワークを整 | か国・地域、210都 備・活用し、効果┃市で実施する。海 的な日本語普及事 外受験者数の目標 業を実施する。

た協力、支援

ため、現地日本語 万人程度以上とす 教師が必要な知る。 識、技能を習得す

する支援

公務員、研究者等|業の整備、推進 の専門家が職業上 あるいは専門分野 ンが挑戦!にほん

については、2012 g 各国・地域の日 年以降の外交環境 本語教育基盤の一の大きな変化や一 強化、充実に向け|部の国における教 育制度の変更等の 各国・地域の日 影響を勘案し、前 本語教育の基盤を 年実績約45万人か 強化、充実させる | ら4%減の年間43

また、引続きJ ることを目的とす F 日本語教育スタ る訪日研修を効率│ンダードとの関連 的に実施する。ましを整理するととも た、各国・地域に に、実施地の増加 日本語専門家等を一及び応募者の安定 派遣し、派遣先機一的な確保に努め 関並びに派遣国・ る。あわせて、受 地域全体における|験料による現地機 日本語教授、現地 関収入のみでの現 教員育成、カリキ | 地経費支弁の徹 ュラム作成、教師 | 底、現地収支剰余 会等のネットワー 金の基金への還元 ク強化等について一の促進、現地の情 の支援、協力を行 | 勢も踏まえた適切 な受験料の設定を h 各国・地域の日 行い、自己収入の 本語学習者に対し拡大と収支の安定 に努める。

海外の外交官、 d eラーニング事 ウェブ版「エリ

を新生「さくらメンバー」として認定・組織し直すとともに、よりニー ズに即したスキームが提供できるようプログラムの整理・充実を行った。 その結果、「さくらメンバー」と連携して各国・地域の教育政策や各機関 における日本語教育の位置付けを高める働きかけが可能となったほか、 各国・地域内のメンバー数増加により「ネットワーク」機能を活用する 機運も高まった。英国では新規「さくらメンバー」であるダートフォー ドグラマースクールに対するメンバー証授与式が英国国会内で行われ (2016年4月)来賓のモーガン教育相のスピーチにおいて日本語を含め た大学入学資格試験の継続に言及しつつ、日本語教育の重要性に対する 認識が述べられた。米国では全米日本語教育学会(「さくらメンバー」) とロサンゼルス日本文化センターが共同で「全米さくらメンバー会議」 を開催し、アドボカシーや中等教育と高等教育のアーティキュレーショ ンなど米国における日本語教育の共通課題への対応を協議したほか、中 南米ではメキシコ日本語教師会(「さくらメンバー」)主催シンポジウム に中米カリブ日本語教育ネットワークメンバーが参加するなど、国・地 域の日本語教育の発展に向けた取組が始まった。

(イ)「さくらメンバー」を対象とする「JF にほんご拠点事業」(通称:さ くら中核事業)では、同メンバーによる教師研修、ネットワーク会議、 教材制作その他の自由企画事業等が実施されており、基金海外拠点及び 日本人材開発センター日本語講座部門(以下「日本センター」と総称) による事業(「JF にほんご拠点事業(主催)」)と、その他の「さくらメ ンバー | に対する助成事業 (「JF にほんご拠点事業 (助成)」) に分類さ れる。平成 27 年度は「JF にほんご拠点事業(主催)」を 27 か国におい て 198 件、「JF にほんご拠点事業 (助成)」を 40 か国/地域において 80 件行い、米国におけるさくらネットワーク会議や中<br />
・東欧地域における 「情報交換プラットフォーム」構築などの事業実施、並びに中米カリブ 地域におけるメキシコ日本語教師会「日本語教育シンポジウム」への参 加助成支援など、波及効果の高い事業を積極的に実施・支援した。

これら基金海外拠点及び日本センターによる事業や、日本語教育機関 が助成プログラムを活用して実施する事業により、日本語教師向けのシ ンポジウムやセミナー、勉強会や教師会の活動などが 400 件以上、教材 の制作や購入などが 100 件以上、日本語学習者のための弁論大会や日本 語・日本文化に親しむイベントなどが200件以上行われた。

(ウ)これらに加え、日本語専門家派遣(上級専門家/専門家/指導助手)、 米国を対象とした若手日本語教員派遣(J-LEAP)、国内の日本語教師養 成課程を有する大学との連携による海外教育実習生(インターン)派遣 と、専門性の度合いに応じた人材の海外派遣を行い、重層的な日本語教 育支援のネットワークを形成している。平成27年度にインターン派遣 を開始した愛知教育大学と国立スラバヤ大学 (インドネシア) の間では、 事業終了後も相互の大学で共同研究者の受け入れや学長の訪問等が実 施されるなど、大学間の連携も深化している。

●「JF 日本語教育スタンダー ド」の普及活動や「JF 日本語 教育スタンダード」に基づく教 材開発が順調に進められてお り、関連サイトや「まるごと+」 をはじめたとした日本語教育 関連情報のウェブサイトの内 容の充実が図られている。

の研究活動上必要 ごできます。」の運 とを支援する。ましる。 た、海外の日本語 日本語学習の裾 る知識や理解を深しする。

i 日本語教材・教 │提供 授法等の開発・普 及等

実施する。

習を効果的に行う 27 年度も見直し、 ための教材、教授 基金の海外拠点、 支援する。

#### イ 留意点

づく事業と、EP | 確認等に活用す Aに関わる日本 る。 語研修事業等の 政策的要請に応 イ 中期計画を踏

となる日本語能力 用を継続するとと を習得するためのしもに、ウェブサイ 研修を実施し、各 | ト「まるごと+(ま 職業や研究活動を るごとプラス)」の 円滑に遂行するこ 多言語化を進め

学習者、特に、次 | 野を一層広げてい 世代を担う若者層しくため、総合日本 が日本語及び日本 | 語 e ラーニングコ 文化・社会に対す 一スの開発を継続

めるための研修を e 日本語事業に 関する調査、情報

海外の日本語教 育機関調査につい 多様化する日本 ては、更新情報を 語学習者のニーズ | 随時収集・提供す に対応し、また、 るとともに、調査 各国・地域の教育│を実施する。また、 政策や学習環境を | 日本語教育に関す 考慮し、日本語学│る国別情報を平成 法等を開発、普及│派遣専門家のネッ する。また、他の トワーク等の活用 機関の教材、教授|や在外公館の協力 法等を開発、普及一に基づき、海外の 日本語教育につい ての最新の情報提 供に努める。これ (ア) 日本語教育の | らを通じ、海外に 海外普及のため おける日本語教育 の中長期的な地 振興の方向性、事 域・国別方針に基|業の立案、成果の

## イ. 重点国・地域への取組

#### (ア) 東南アジア

東南アジアについては、2013年12月に発表された「文化のWA(和・ 環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」の着実な実施のため、既存 事業と平成26年度新規予算措置事業を合わせ、アジアセンターの"日本 語パートナーズ"派遣事業と一体的に地域の日本語教育を強化、充実さ せた。

東南アジアでは、中等教育段階の学習者割合が大きい、あるいは増加 している国が多くある一方で、学習者数の伸びが鈍化している国や減少 傾向が見られる国も生じている。中等教育段階における学習者増加への 対応、あるいは減少傾向にある学習者数の維持・拡大の梃入れといった 各国の課題に対応するため、教師数の確保と質の向上を目指し、より効 率的・効果的な教師養成基盤の整備・補強、人材の能力向上を図る事業 を平成26年度より開始し、平成27年度には、ミャンマー、インドネシ アへの日本語専門家の短期派遣を行った。また、インドネシア、ベトナ ム等7か国57名の現役教師に対する研修(短期及び長期)を実施したほ か、タイ教育省と連携し、公務員教師候補者50名の訪日研修やフィリピ ン(19名)やマレーシア(14名)の中等教育の教員訪日研修を行う等、 各国の日本語教育基盤の強化・充実に向けた支援を行った。

"日本語パートナーズ"事業においては、受け入れ校の現地人日本語 講師(カウンターパート)が大きな役割を果たしているが、そのインド ネシア、マレーシア、ベトナム及びタイの4か国の現地人日本語講師総 計105名に対する2週間程度の短期研修を行った。

さらに、「教育関係者アドボカシー招へい」事業により、インドネシア 及びタイから、中等教育レベルの外国語教育に携わる教育行政関係者や 学校長を各国15名程度招へいし、日本の教育事情や基金の日本語教育へ の取組についての理解を促進し、日本語教育普及への一層の支援を働き かけた。

東南アジアにおける事業展開の事例として、以下、タイでの取組を取 り上げる。

タイにおいてはこれまで、タイ教育省との長年の協力関係によって築 かれた信頼の上に、タイ側の経費分担も得ながら日本語教育基盤の整備 事業を行ってきた。教育レベルの国際化を目的とした教育方針が策定さ れ、中等教育課程の日本語学習者が大幅に増加した結果、教師不足に続 いて教師の教授能力不足が問題となった。これに対し基金は、以下のと おり現地ニーズの変化に応じた段階的な支援を行っている。

a タイ人日本語教員数確保への支援(量的な支援)

1994年から2014年まで、タイ教育省との共催でコンバート研 修による日本語教員増員(修了者数273名)を実施し、タイ教育 省の公務員日本語教師養成計画(2013年から2018年までの間に

務効率化努力を 継続する。関西国 際センターにお いては、施設の有 f 各国・地域の日 効活用を目的と | して、必要に応じ て国際協力機構 | 活用 兵庫国際センタ ーとの連携に努 | JF にほんごネット める。 (イ) 対日理解拡大 | くらネットワー の効果が大きい ク)の中核メンバ 若年層、初学者に一の活動を支援す 対する日本語学 | るとともに、将来 習促進・支援を中一的に中核メンバー 心に、情報技術のしとなり得る候補機 活用や官民連携 関を新たにネット による取組を強 ワークの構成メン 化する。 (ウ) 日本語能力試 し、複合的・集中 験の実施に当た┃的支援を行うこと っては、海外の日により育成を図 本語学習環境の る。また、これら 整備を図りつつ、メンバーを中心と 収支を安定させ、する海外日本語教 併せて、自己収入 | 育の総合的ネット の拡大を図るた ワークを構築・活 め、①受験料によ | 性化することによ る現地機関収入しり、効果的な日本 のみでの現地経|語普及事業を実施 費支弁の徹底、② 現地収支剰余金 | g 各国・地域の日 の基金への還元 本語教育基盤の強 の促進、③適切な | 化、充実に向けた 受益者負担の観|協力、支援 点からの現地の 情勢も踏まえた を招へいし、各種

える事業の的確

な実施に必要な

人員体制を確保

するとともに、業

まえ、各国・地

域の状況に応

じ、以下の f~

jを、その組合

せや優先度を検

討しつつ実施す

|本語教育拠点ネッ

トワークの整備・

平成 27 年度も、

ワーク (通称:さ

バーとして認定

する。

現地日本語教師

200 名の日本語教師を養成する計画)の開始当初から、これに協 力している。

b タイ人日本語教員の能力向上への支援(質的な支援)

上記支援の次の段階として、増加したタイ人日本語教員が能力 維持・向上を図る場を提供すると共に、現地で中核的な役割を担 う教師を育成していくことで次の世代の教師を自立的に養成で きるシステム作りに取り組んでいる。

「教師キャンプ」は、参加するタイ人教師の日本語教育能力だ けでなく、企画・運営を行うタイ人教師の研修企画・運営能力の 向上も目的として実施した事業である。平成26年度に公益財団 法人かめのり財団との共催により実施した"にほんご人フォーラ ム"へ参加したタイ人教師が、このタイ人教師は同フォーラムで 習得した手法を活用しながら、平成27年4月に実施した「教師 キャンプ」のメイン講師を務めた。

さらに平成27年5月には、タイ教育省と共催で、日本語教師 だけでなく、日本語を学ぶ学生も参加する「日本語国際キャンプ」 という研修事業を実施し、タイを含む9か国から計190名の参加 を得た。「日本語国際キャンプ」では、「教師キャンプ」でメイン 講師を務めた教師を中心に、「教師キャンプ」の参加者から選抜 されたタイ人教師がファシリテーター役を担った。事業終了後 の、ファシリテーター役のタイ人教師に対するアンケートでは、 「学生のアイディアを引き出すための質問の仕方が難しかった」 「生徒に気づかせたり、考えさせる方法がわかった」等の回答の ように、タイ人教師が試行錯誤しながら研修事業の企画・運営者 としての役割を学んだ機会となったことが確認できた。また、ほ ぼ 100%の学生から、キャンプ全体に関し満足したとの回答を得 た。「日本語国際キャンプ」に参加した学習者の学習意欲向上だ けではなく、ファシリテーター役を担ったタイ人教師の、研修の 自立的企画・実施能力と、日本語教授能力が向上したように、こ れらの事業を通じて、現地で中核的な役割を担う教師を育成し、 次の世代の教師を自立的に養成できるシステム作りを進めてい

これらの取組は、タイ教育省の教師評価制度とも平成 27 年度 から連動しており、意欲を持った教師への支援が強化され、中核 的な役割を担う教師を育成していく環境を整備している。

## (イ) 米国

米国においては、厳しい教育財政状況に中国語等他言語の台頭や外国 語教育に対する社会的関心の低下などが重なって、日本語教育を取り巻 く状況は厳しさを増している。平成24年度の連邦教育省による初等・中 等外国語教育助成プログラム (FLAP) 廃止など、厳しい教育財政を受け、 日本語教師の雇用費が捻出できないことを理由に日本語コースを閉鎖す えて年度毎に目 | 行う。

標値を設定する。

いては、支援対象しとなる日本語教育 にアンケートを | 点等に日本語専門 実施し、70%以上 家等を派遣し、派 から有意義であ | 遣先機関並びに派 得ることを目標 おける日本語教 研修については、カリキュラム作 上を目標とし、研|ットワーク強化等 修の開始時と終 | についての支援、 了時に日本語能 協力を行う。

ついては、適切なし的に実施する。 指標に基づいた 外部有識者によ ・東南アジア地域 る評価を実施し、 「順調」以上の評・中南米地域 価を得ることを│・英国

力を測定する。

ウェブサイト h 各国・地域の日 教育に関する情 る支援 報提供について 均年間アクセス 励研修を継続実施

目標とする。

適切な受験料設「研修を実施する。 定を行う。また、一その際、より効率 受験者数及び実 | 的な人材育成が可 施都市数につい | 能となるよう、新 て、前年度の実績|規研修の設計も視 や事情等を踏ま 野に入れて調査を

あわせて、海外 (エ) 主催事業につ | 各国・地域で拠点 機関や研修生等|機関、基金海外拠 ったとの評価を | 遣国・地域全体に とする。長期的な | 授、現地教員育成、 日本語能力の向 成、教師会等のネ

特に、以下の地 助成事業等、 域・国について各 アンケート実施 地域・国の状況に が困難な事業に 応じた支援を重点

を通じた日本語 | 本語学習者に対す

外交官公務員日 は、年間アクセス 本語研修、文化学 件数が前期中期|術専門家研修、各 目標期間中の平 | 種日本語学習者奨 る高校もあり、日本語学習者の減少が、将来の日米関係を支える有能な 人材の涂絶につながってしまうのではないかと懸念されている。

そのような中で、平成27年度は予算の政策増を受けて、従来から行 っている日本語教師の給与の一部を助成するプログラムを拡大実施する など、米国の中等教育段階における日本語教育支援に梃入れを行った。 成果の一例として、日本語講座が縮小の危機にあったサウス高校(ミズ ーリ州)において、日本語講座のクラス数を維持することに成功したほ か、中等教育段階の日本語教育が撤退の危機にあったウィサヒコン公立 学校区(ペンシルバニア州)の教育長に対し、基金海外拠点と在外公館 など関係機関が連携してレターの発出などの働きかけを行った結果、存 続させることに成功した。

また、日米文化教育交流会議(カルコン)において、「日本語学習者 の維持・拡大は日米の相互理解の重要な基礎」という認識のもと、2015 年9月に日本語教育分科会(JLEC)が新設された。

#### (ウ) 中南米

「日本語教育の拡充(中南米)」事業実施のため、日本語専門家2ポ ストを新設し、それぞれ 2015 年 10 月、11 月よりサンパウロ日本文化セ ンターに派遣している。

上記2名の専門家が、南米地域を対象とした日本語教師に対する巡回 指導や、教材の作成、日本語教授法等に関するコンサルティング、現地 日本語教師間のネットワーク作りを支援することにより、中南米におけ る日本語教育の推進を図っている。現在までにコロンビア、ペルー、パ ラグアイ、アルゼンチン、ウルグアイを訪問し、現地の日本語教育に関 するデータを収集すべく調査を進めている。平成28年度も引き続き南米 各国を巡回し、今後の支援方法や方向性について各国別のアクションプ ラン作成を予定している。ブラジル国内においては、日本語講座への支 援を実施すべく、ブラジリア大学、リオデジャイロ連邦大学、パラナ連 邦大学、アマゾナス連邦大学、リオグランデドスル連邦大学といった高 等教育機関と調整を進めている。

また、「さくらネットワーク」の拡充により、中南米の「さくらメン バー」が大幅に増加(中米:2→11機関、南米:8→17機関)したことで、 中米地域の「さくらメンバー」から5か国11名が基金の支援を活用して メキシコ日本語教師会(「さくらメンバー」) 主催の「第21回メキシコ日 本語教育シンポジウム」に参加可能となったほか、中南米地域において はブラジル以外の国々はスペイン語使用国ということもあり、スペイン 語言語圏内におけるさらなるネットワーク強化も今後期待される。

#### (エ) 英国

英国では 2014 年秋からイングランド初等教育課程での外国語教育義 務化(言語の選択は学校毎の裁量)となったことを受け、初等教育での 日本語教育導入支援を進めるべく、継続的かつ総合的な事業を実施して いる。

とを目標とする。 国際協力機構かしには特に配慮し、 本語教師を対象 本大震災を契機と 語国際センター を継続実施する。 ネットワーク)で | 施・拡充 実施体制を構築 するとともに、研 (EPA) にもとづく 一施設等)、宿泊 シア、フィリピン 室、食堂等)のい する。 ずれについても | j 日本語教材・教 を活用すること 及等 で、移管に伴う追 | 各国・地域で行わ 加的経費を発生しれる教材の開発を させない。また研 修の一部を他の 研修参加者との 合同授業として 効率的な実施を 図るとともに、他 の研修の参加者 たちとの交流や 情報交換にも役 立て、内容の充実 を図る。これによ り、日本語国際セ ンター全体の研 修事業のスケー

件数を上回るこしするほか、外交上 の必要性の高い国 (オ)独立行政法人 への日本語学習者 ら移管される日 平成23年度に東日 とする研修事業して開始した「米 の実施に当たっ 国JET記念高校 ては、既存の日本 | 生訪日研修 | 事業 のスタッフ、講師 i 経済連携協定 等の人的資源(能 | (EPA) 関連日本語 力、経験・知見、教育の着実な実

経済連携協定 修用施設・設備 | 看護師・介護福祉 (研修室、図書│士候補者への日本 館、コンピューター語教育をインドネ 施設・設備(宿泊 において継続実施

既存の施設・設備 授法等の開発・普

支援することによ り、各国・地域の 事情に応じた多様 な学習者のニーズ に応える。

具体的には、初等向け教材「Japanese Scheme of Work for primary schools | 活用のための教員研修会実施、オンラインによる同教材の無償 配布や、日本語ボランティアによる「体験授業」などを行った。加えて、 教科編成等の決定権を持ち、日本語導入に関心を有する小学校長20名を 日本に招へいし、東京及び京都の小学校訪問や文化体験の機会を提供し た。こうした一連の働きかけにより高まった日本語教育実施への関心を 資金面からもサポートすべく、ロンドン日本文化センターを通じた助成 スキームを一層拡充し、57件の助成(うち初等教育関連27件)を行っ た結果、何らかの形で日本語学習に取り組んでいる小学校は、2014年秋 時点の50校程度から、2016年2月末時点で79校に拡大したことが確認 されている。

一方、2015 年 4 月には、大学入学資格試験の日本語を含む複数言語 科目の提供が2017年以降廃止されるとの動きが生じたところ、ロンドン 日本文化センターを通じて情報収集に努め、外務省(在英国日本大使館) と緊密に連携をとりつつ、英国教育省や、試験開発実施を担う民間団体 等への働きかけを行った。また、2016年2月には、試験継続を見据えつ つ、中等教育段階における日本語教育実施校の一層のネットワーク化を 促すため、特に充実した日本語教育を実施している 17 校を訪日招へい し、文部科学省訪問、東京や大阪の学校訪問を行うとともに、学校間の 具体的連携について議論する機会を設けた。これら一連の働きかけが実 を結び、英国教育省は、日本語等の試験の継続実施を2016年4月に公式 に発表した。

ウ. 招へい研修プログラムを诵じた各国・地域の日本語教育基盤の強化、 充実支援

海外での日本語教育基盤の充実に不可欠な現地人材を育成するため、日 本語国際センター及び関西国際センターにおいて、日本語教師に特化した 各種の教師招へい研修プログラム、研究者・外交官等の専門家や若年層の 日本語学習者を対象とする招へい研修プログラムを、長年の研修実績に基 づく経験と知識を活かし効果的に実施している。

(ア) 日本語国際センター研修プログラム

海外の日本語教師に対する研修プログラムにおいては、53か国・地域 からの552名に対し、教育段階(中等教育、高等教育等)、期間、国・地 域の異なる様々な研修を行った。平成27年度の新規事業として、アジア センターで実施している"日本語パートナーズ"事業の一環として、同 事業を円滑、効率的に実施するため、東南アジアの"日本語パートナー ズ"受入校の日本語教師を対象とする訪日研修を開始した。

開設以来、日本語国際センターの教師研修参加者は116か国・地域、 10,857 名に達しているが、研修参加者が帰国後、所属機関や各地日本語 教師会の要職に就き、活躍している事例が多い。インドの日本語教育者 養成プログラム(修士課程)修了者が同国のオディッシャ州の高等教育

ルメリットを生 機関で初の日本語コースの開設に参画したという報告や、過去の研修参 かし、役務・サー 加者が他団体の実施する国際日本研究フェローシップの日本語教育分野 ビスや物品調達 の招へい研究者として選抜された事例など、多くの研修参加者が海外の 等の研修に係る 日本語教育の推進や日本語教育ネットワークの牽引役として活躍してい ることは、日本語教師研修の中長期的な成果のひとつである。 経費を削減する。 (カ) 日本語国際セ (イ) 関西国際センター研修プログラム ンター及び関西 外交官・公務員、及び文化・学術専門家を対象とする専門日本語研修 国際センターに では、修了者の多くが、研修で身につけた日本語能力を生かし活躍して 設置されている 図書館の来館者 数については、年 度毎の研修生数

> (キ)「文化のWA (和・環・輪)プ ロジェクト〜知 り合うアジア〜」 に資する事業の 実施に配慮する。

等に基づき適切

な目標値を設定

して運営に当た

では、修了者の多くが、研修で身につけた日本語能力を生かし活躍している。外交官・公務員研修では、これまで外交官 747 名、公務員 141 名の計 888 名に対する研修を行い、外交官 240 名、公務員 2 名の計 242 名の在日公館勤務経験者、9 名の駐日大使を輩出している。2016 年 4 月現在、大使 2 名(トンガ、モルディブ)、臨時代理大使 3 名(コソボ、トーゴ、マダガスカル)をはじめ計 50 名が在日公館で勤務中であり、対日外交に携わる人材育成や、諸外国との外交関係・交流の発展に貢献している。また、文化・学術専門家研修の修了者の多くは、帰国後も着実に研究業績をあげており、関西国際センターが把握する研修修了者の出版物等は 2016 年 3 月末時点で 169 点となっている。

日本語学習者訪日研修では、修了者の多くが国費留学等で再来日して おり、日系企業や在外日本公館への就職、日本研究者や日本語教師、通 訳等としての活躍を通じ、母国と日本を繋ぐ架け橋として活躍している 者も多い。

#### エ. 政策的要請への対応

(ア) 二国間経済連携協定 (EPA) 関連日本語教育の着実な実施・拡充 インドネシア及びフィリピンにおいて、日本に受け入れる看護師・介 護福祉士候補者合計 635 名 (インドネシア: 291 名、フィリピン: 344 名、前年度比約1.1倍) を対象に、来日前の日本語予備教育事業を6か 月間実施した。第28回介護福祉士国家試験(2016年1月)では、インドネシア人候補者の合格率が過去最高の58.5%に達し、日本人受験者を 含む全体の合格率57.9%を上回る形となり、日本語教育の効果が確認された。

## (イ) 総理の公式外国訪問内容のフォローアップ事業

2014年7月~8月の安倍総理の中南米訪問を踏まえた平成27年度新規予算措置による中南米支援を着実に実施した。また、2015年10月の中央アジア5か国(ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン)訪問を踏まえた5か国6大学及びウズベキスタン、カザフスタン、キルギスの各日本センターに対する教材寄贈を実施したほか、中央アジア5か国を対象とする100名規模の学習者訪日研修(実施は2016年4月~5月)及びトルクメニスタンへの専門家新規派遣に向けた準備を行った。

オ. 中長期的な働きかけによる成果の発現事例 2005年3月にフランス国内の中等教育機関における日本語教育状況の 改善を目指し、フランス日本語教育委員会が発足して以来、国際交流基 金ではこれに協力して地方研修を含めた教師支援や、新しい指導要領に 対応した教材等教育リソースの整備などの取組を継続的に行ってきた。 これが中等教育段階における日本語学習者増(2009年2,541人→2012年 4,499人。「日本語教育機関調査」による)に加え、中等教育教師資格 (CAPES) 日本語部門開設 (開設決定は2016年5月) に繋がった。 <前年度評価結果> ●2015年6月24日に実施された行政事業レビュー公開プロセスにおい て、日本語事業について「国別・地域別の中長期的な目標を設定し、 資源の適正な地域配分に努めるべき。事業全体及び個別のスキーム 毎の費用対効果が見えにくい。評価できるシステムを真剣に検討す べき。」等の指摘がなされたことを受け、外部有識者からの評価・ 助言を受ける仕組みを導入しつつ適切に対応することが必要。 ●同様に「言語圏毎に日本語教育の拠点を設定し、そこから圏内への 波及・拡大を目指していくべき。」との指摘もなされた。平成27 年度には、日本語教育拠点であるさくらネットワーク拡充のための 予算が認められているところ、当該予算を効果的に活用した取組が 必要。 ●また、「他の日本語普及関連の事業や他の政府機関・大学等教育機 関の取組との連携強化、日本語能力試験実施等の外部委託の可能性 等を検討すべき。」との指摘について、既に取組が見られるものの、 更なる連携の可能性等について引き続き検討していくことが重要。 <前年度評価結果反映状況> ●国別の中長期的な目標設定の方法と評価システムについて、外部有

- ●国別の中長期的な目標設定の方法と評価システムについて、外部有識者から助言を受けるため、2016 年 4 月 6 日に開催された「第 5 回国際交流基金の運営に関する諮問委員会」において、平成 27 年度行政事業レビュー指摘を踏まえた日本語事業の見直し・改善、及び海外日本語教育の課題について委員に説明し、議論いただいた。今後、同諮問委員会をはじめとする外部有識者の意見をとり入れつつ、主要国の中期的方針に適切な指標を織り込んでいく。
- ●平成27年度に新規措置された「日本語教育拠点の拡充」「日本語教育の拡充(中南米)」予算を活用し、中南米スペイン語圏に対する取組を行った。
- ●外部との連携については以前から種々の取組事例があり、また、日本語能力試験についても、日本国際教育支援教会との共催で、外部専門家の協力も得ながら、海外のネットワーク、海外における日本

|  |  |  | 語教育の経験の蓄積をいかして実施している。今後も、このような<br>連携を継続するとともに、常に新たな連携可能性を意識しながら取<br>り組んでいく。 |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

| 4. その他参考情報 |
|------------|
|            |

|                              |                                                                                             |             |          | 事業実施状況       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム                        | 事業概要                                                                                        | 件数<br>〔前年度〕 | 国数 [前年度] | 都市数<br>〔前年度〕 | 来場者数参加者数参加者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 海外日本語教育企<br>画事業              | 各国の基金海外拠点、在外公館、その他<br>関連機関の協力を得て、3 年に1 回、海                                                  | 1           | 全世界対象    | 全世界対象        | ・販売部数<br>『海外の日本語教育の現状』 本冊 105部<br>概要版 日本語2部、英語5部販売<br>・アクセス数<br>海外日本語教育機関調査 44,729件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【海外日本語教育機<br>関調査】            | 機 外日本語教育機関を次家に、宇宙看級・教師教・学習の目的・教育上の問題点等<br>に関するアンケート調査を実施する。                                 | 〔1年〕        | 〔全世界対象〕  | 〔全世界対象〕      | [・販売部数<br>『海外の日本語教育の現状』 本冊239部<br>概要版 日本語143部、英語19部販売<br>・アクセス数<br>2012年度海外日本語教育機関調査 24,305件]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 海外日本語教育企<br>画事業<br>【日本語教育情報提 | 世界における日本語教育の現状に関す<br>う情報等をウェブサ <i>イ</i> トを通じて公開す                                            | 2件          | 全世界対象    | 全世界対象        | ・「日本語教育国・地域別情報」サイト<br>アクセス数 135.045件<br>・「現場の声・レボート」サイト<br>アクセス数 2.011件<br>『日本語教育紀要』発行部数 750部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 弁]                           | ò                                                                                           | 〔2件〕        | 〔全世界対象〕  | 〔全世界対象〕      | [・「日本語教育国・地域別情報」サイト<br>アクセス数 168.743件<br>・『日本語教育紀要』発行部数 750部 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 国内外の外部非营利法人、地方自治体と                                                                          | 5年          | 全世界対象    |              | ·第56回外国人による日本語弁論大会<br>来場者 600名<br>参加者 12名<br>・研修参加者 62名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【他機関連携事業<br>等】               | 連携し、神外での日本語教育音及に買り<br>る事業を共同実施する。                                                           | 〔5件〕        | 〔全世界対象〕  |              | [・第55回外国人による日本語弁論大会<br>来場者 500名<br>参加者 12名<br>・研修参加者 50名]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日本語教村·教授法等開発·普及              | 日本語学習の多様なニーズに対応すべ<br>へ、商業ペースで制作することが困難なが<br>らも、教育の現場で必要とされている各種<br>数材、教授法等のツールを開発・普及す<br>る。 |             | 全世界対象    | 全世界対象        | 【アクセス数】 (アクセス数】 (アクセス数】 (アクセス数】 (アク・マンがの日本語」1,922,904件 (A)「エリンが挑戦!日本語できます。」6,203,014件 (B)「JHA 話教育スタンダード」サイト (「みんなのCan-doサイト」)390,014件 (アクンロード数】 (アンロード数】 (アンロード数) (アカスト」 23,000件 (発行部数等】 (アスト) 24年製作 3,000件 (アスト) 24年製作 3,000件 (アスト) 24年製作 3,000件 (アスト) 24年製作 3,000円 (アスタンダード) 2件製作 3,000円 (アスタンダード) 2件型作 3,000円 (アスタンダード) 2件型作 3,000円 (アスタンダード) 2件型件 3,000円 (アスタンダード) 2件型件 3,000円 (アスタンダード) 2件型件 3,000円 (アスタンダード) 2年型件 3,000円 (アスタンダード) 2,400円 (アスタンダード) 24,000円 (アスタンダード) |
|                              |                                                                                             | 〔12件〕       | 〔全世界対象〕  | 〔全世界対象〕      | [・アクセス数<br>①「みんなの教材サイト 2,395,307件<br>②「日本語でケアナビ」 663,594件<br>③「アニメ・マンガの日本語」2,225,945件<br>④「エリンが挑戦!日本語できます。」 6,772,155件<br>⑤「JEHAでは 1261,933件<br>⑥「JE日本語教育スタンダード」サイト<br>(「みんなのCan-doサイト」) 403,370件<br>⑦「日本語教育通信」 1,09,112件<br>⑧「まるごと 日本のことばと文化』<br>入門・初級・初級2 57,000部発行〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | 海外日本語教育機 基金海外拠<br>第文援【日本語普及 ニキ語曲<br>関支援【日本語普及 ニキ語曲            |                                                   | JFにほんご拠点事 機分が形な                             | 話講座運営                                                   | 基金海外拠<br>国本人村開<br>日本人村開<br>おいて、各<br>おいて、各<br>日本語教師<br>業(主催) 制作、助成<br>教育スタン/                                                       |       | キャパシティ・ピル 教育の質の<br>キャパシティ・ピル 教育の質の<br>ディング・日本語専 を対象に、ま        | をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。<br>をして、<br>をして、<br>をしている。<br>をしている。<br>をしている。 | 日本語専門家等派 日本語講座 | 門家‧指導助手】 語教育機関     |               |                                                                                                                      | 日本語能力<br>施を、各地(<br>ととも)こ、問<br>等を行う。                                                                                                                                                                                                        |         | 総合日本語Eラーニ   総合的なeラ- |       | プログラム                                      |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|--------------------------------------------|--------|
| 义心思少人混乱成少 思心 | 基金海外拠点が所在しない国において、<br>当該国の日本語教育機関・団体が実施す<br>フロキ語兼もは悪くの世界のである。 | が、ババルには、近今にのか、、そのようの、日本語教育普及・拡大に資する事業の経費の一部を助成する。 | フーク中核メンバー(基金海外本センター日本語講座部門を<br>ボーカーが、アードでは、 | を行う。                                                    | 基金海外拠点やウクライナ他計7 が国の<br>日本人村開発センター日本語講座部門に<br>おいて、各国の日本語数育事情に応じ、<br>日本語数師研修、ネットワーク会議、数材制作、助成等を実施する他、「UF 日本語<br>教育スタンダード」に準拠したモデル日本 |       | 教育の質の向上を課題とする東南アジア<br>を対象に、現地日本語教師の養成・能力<br>向上のため短期で日本語教育専門家を | 100周にアイーテンジングペジノ下ごので右手日本語教員を派遣する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 語教育機関に日本語専門家を派遣する。 | 域の中核的な役割を担う日本 |                                                                                                                      | 日本語能力試験の海外における試験実施を、各地の実施機関の協力を得て行うとともに、問題作成・分析評価・統計処理等を行う。                                                                                                                                                                                |         | ラーニングコースの開発を行       |       | 事業裁與                                       |        |
| [ 149件 ]     | 157件                                                          | 〔66件〕                                             | 80作                                         | (JF講座 31か所<br>JF講座講師<br>訪日研修 2件<br>その他事業 171件<br>]      | い講座 31か所い講座講師 計田規係 3件 に講座優秀 3件 に講座優秀受講 生訪日研修 2件 さくらガガ型訪日 研修 1件 その6 1件 その6事業 198件                                                  | 〔2件〕  | 2件                                                            | 〔20件〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18件            | 〔126件〕             | 115件          | [20]                                                                                                                 | 2 🗈                                                                                                                                                                                                                                        | 〔1件〕    | 1年                  |       | 件数<br>〔前年度〕                                |        |
| 〔63か国〕       | 68か国                                                          | 40か国・地域                                           | 40か国・地域                                     | 〔28か国〕                                                  | 31か国                                                                                                                              | 〔2か国〕 | 2か国                                                           | 〔1か国〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1か国            | 〔39か国〕             | 40か国・地域       | 〔 66か国·地域 〕                                                                                                          | 68か国・地域                                                                                                                                                                                                                                    | 〔全世界対象〕 | 全世界対象               |       | 国数 [前年度]                                   |        |
|              |                                                               |                                                   |                                             |                                                         |                                                                                                                                   |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                    |               | 〔213都市〕                                                                                                              | 219都市                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |       | 都市数<br>〔前年度〕                               | 事業実施状況 |
|              |                                                               |                                                   |                                             | 〔JF講座受講者 21,675名<br>JF講座講師訪日研修 41名<br>その他事業参加者 79,553名〕 | JF講座受講者 19.542名<br>JF講座講師訪日研修 50名<br>JF講座優秀受講生訪日研修 51名<br>さら抗充型訪日研修 18名<br>その他事業参加者 100.406名                                      | 〔2名〕  | ミャンマー:1名<br>インドネシア:4名                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                    |               | [第一回試験<br>海外23か国·地域、105都市 受験者206,961名<br>第二回試験<br>海外65か国·地域、208都市 受験者242,503名<br>年間合計<br>海外66か国地域、213都市 受験者449,464名] | 第一回試験:<br>海外応募者数:253,981人[240,782人]<br>海外受験者数:215,705人[206,961人]<br>第二回試験:<br>海外応募者数:296,530人[283,619人]<br>海外応募者数:252,745人[242,503人]<br>年間合計<br>海外応募者数:550,511人[524,401人]<br>海外受験者数:468,450人[449,484人]<br>[アクセス数]<br>JLPT公式サイト: 8,983,593件 |         |                     | 〔前年度〕 | 来場者数参加治数 经河泊数 张行凯数 光行凯数 アクセス数 万势七人数 応募者数 等 |        |

|                                         |                                                                                   |                                |                              | 重業軍権状治   | 0; 4;                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|
| プログラム                                   | 事業概要                                                                              | <i>11</i> + %t-                | <b>T</b>                     | <b>*</b> | 来場者数<br>参加者数<br>発行部数    |
|                                         |                                                                                   | 〔前年度〕                          | 〔前年度〕                        | 〔前年度〕    | アクセス数<br>応募者数<br>受験者数 等 |
|                                         |                                                                                   |                                |                              |          | 〔前年度〕                   |
| 海外日本語教育機<br>関支援【日本語母語                   | を選基を対す基盤が整い、日本語教育の関の向上や学習者の増加等の面ででのの向上や学習者の増加等の面である。<br>対果をあげることが期待できる日本語教        | (JFにほんご拠点<br>事業として2件実<br>施)    | (JFにほんご拠点<br>事業として2か国)       |          |                         |
| 話者教師雇用促進事業】                             | 育機関が日本人(日本語ネイティブ)教員を雇用する際の費用(給与・謝金・渡航費等)の一部を支援する。                                 | 〔(JFICほんご拠<br>点事業として2件<br>実施)〕 | 〔(JFにほんご拠<br>点事業として2か<br>国)〕 |          |                         |
| 国内連携による日本語等及支援【海外日                      | 日本語教師養成課程を有する日本国内の大学と連集して、日本語教育を専攻し                                               | 44件                            | 26か国・地域                      |          | 269名                    |
| 本語教育インターン派遣】                            | ている学生を日本語教育実習生(インターン)として海外へ派遣する。                                                  | 〔51件〕                          | 〔25か国・地域〕                    |          | 〔260名〕                  |
| 語学教育関係者アド                               | 海外の教育関係者が日本語教育につい、                                                                | 2件                             | 2か国                          |          | 31名                     |
| ボカシー招へい                                 | て生産で深められることは、これで大声をある。                                                            | 〔4件〕                           | 〔7か国〕                        |          | [56名]                   |
| # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 海外日本語教育インターン派遣プログラムで日本の大学で日本語教育を専攻して<br>ムで日本の大学で日本語教育を専攻して<br>いる学生をインターンとして受け入れてい | 1件                             | 13か国・地域                      |          | 31名                     |
|                                         | - る、海外の大学の学部学生を対象に訪日<br>研修を実施し、海外と日本の大学間の連<br>携強化を支援する。                           | [ 2件 ]                         | 〔24か国・地域〕                    |          | 〔73名〕                   |
| 指導的日本語教師<br>の養成【日本語教育                   | 政策研究大学院大学との連携により、海政策研究大学院大学との連携により、海外の日本語教育機関等の現職日本語教研生大社に日本語教師を大大会               | 継続 1件<br>新規 1件                 | 継続 4か国<br>新規 4か国             |          | 継続 4名<br>新規 4名          |
| 指導者養成プログラム(修士課程)】                       | 7 円がい、10 日本語教育の修士課程を修了し学位を授与する。                                                   | 〔継続 1件<br>新規 1件〕               | 〔継続 4か国<br>新規 4か国〕           |          | 〔継続 4名<br>新規 4名〕        |
| 指導的日本語教師<br>の養成【日本言語文                   | 海外の日本語教育機関等の現職日本語<br>教師または日本語教授経験者を対象とし                                           | 0件                             |                              |          |                         |
| 化研究プログラム<br>(博士課程)】                     | て、3 年間で日本語教育の博士課程を修了し学位を授与する。(新規募集休止中)                                            | 〔継続 1件〕                        | 〔継続 1か国〕                     |          | 〔継続 1名〕                 |
| 指導的日本語教師の 巻げ 海外日本語                      | 高度な専門知識や技能を必要と、かり<br>高度な専門知識や技能を必要と、かり<br>各国・地域の日本語教育基盤整備のため<br>国・地域の日本語教育基盤整備のため | 14                             | 7か国                          |          | 9 內                     |
| 为                                       | で の で で で で で で で で で で で で で で で で で で                                           | [1年]                           | [6か国]                        |          | 〔10名〕                   |
| 海外日本語教師研                                | 日本語教授経験の短い若手日本語教師<br>を対象に、約6 か月間、日本語、基礎的                                          | 14                             | 32か国                         |          | 51名                     |
| 修【長期】                                   | な日本語教授法及び日本事情の研修を<br>行う。                                                          | 〔1件〕                           | [ 29か国・地域]                   |          | 〔57名〕                   |
| 海外日本語教師研                                | 日本語教師として2 年以上の教授経験を持つ外国人日本語教師を対象に、約2 か                                            | 3年                             | 27か国·地域                      |          | 87名                     |
| 修【短期】                                   | 月間、日本語、日本語教授法及び日本事情の集中研修を行う。                                                      | 〔3件〕                           | [30か国・地域]                    |          | 〔87名〕                   |
| 海外日本語教師研                                | 国・地域別日本語教師研修として、当該<br>国政府(教育部等)、基金海外拠点、在外                                         | 8年                             | 5か国                          |          | 214名                    |
| 【国別】                                    | 公館等からの推薦により参加を決定する研修を行う。                                                          | 〔5件〕                           | 〔3か国〕                        |          | 〔184名〕                  |
| 海外日本語教師研                                | 日系人日本語教育機関の日本語教師と<br>して2 年以上の経験を持つ日系人日本語<br>教師を対象に、約2 か目間 日本語 日                   | 1                              | 2か国                          |          | 5名                      |
|                                         | 本語教授法及び日本事情の集中研修を行う。                                                              | 〔1年〕                           | 〔3か国〕                        |          | 〔4名〕                    |

|               | (四計)      | 研修【副校生】                                                                       |                                                              |                    | 日本語学習者訪日 週                               | 者】                                             | 海日本語学習者訪日 習 田本語学習者訪日 習                                                       | 補者日本語予備教教教育                            | 専門日本語研修【看 /:<br>護士・介護福祉士候 :っ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 化・学術専門家】<br>援援<br>た。<br>力・                            | 専門日本語研修【文 (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7                                |           | 専門日本語研修[外   財<br>交官・公務員]<br>へ                                                                  |                         | プログラム                         |             |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 早か ・ウンス 中・年 米 | みばからの母背車番 | 、 1 年間の 1 目 及の 1 年へ 1 日本 2 の 1 年本 2 の 1 年本 2 年本 | 海外の高等学校で日本語を学習し、優秀<br>な成績を修めている者を2 週間招へい<br>日本語の学習なびコネマル・社会へ | ・社会への理解を深める機会を提供す。 | 海外の日本語を学習している大学生を6<br>週間招へいし、日本語の学習及び日本文 | 1日、いて、開発、明で別には予を座して、本語及び日本文化・社会への理解を深る機会を提供する。 | 海外の日本語教育機関等で日本語を学習に、優秀な氏統治を修めている者を2週間に、優秀な氏統治を修めている者を2週に、開拓と1、業業・正体統治を充治されば、 | 1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年 | 者 インドネシア・フィーピンで、経済連携協定 (EPA)に定める有資格者 (書護師・守藤 信が上停 法が上停 はかい 大きな (書 1 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 1 7 年 | 報子の成本が、各専門業務の特色に配慮したカリキュラムにより、実用的な日本語能力を身につける研修を実施する。 | 専門業務及び研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力を必要とする専門家る上で日本語能力を必要とする専門家(研究者、大学院生、図書館司書、博物館、業統約学生昌笙)の日本語学羽を末 |           | 諸外国の外務省若手職員及びその他の<br>政府・公的機関の若手職員で、業務上日<br>本語の習得を必要とする者を8 か月間招<br>へいし、日本語及び日本事情の長期集中<br>研修を行う。 |                         | 事業概要                          |             |
| [ 10件 ]       | 10件       | [3件]                                                                          | 3件                                                           | [3件]               | 3件                                       | 〔1件〕                                           | 1年                                                                           | 〔新規 2件<br>継続 2件〕                       | 新規2件<br>継続2件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 〔2件〕                                                  | 442                                                                                     | 〔4件〕      | 新規:2件<br>継続:2件                                                                                 | 〔前年度〕                   | 件数                            |             |
| [17か国]        | 18か国      | 〔12か国〕                                                                        | 12か国                                                         | [3か国]              | 3か国                                      | 〔63か国〕                                         | 63か国                                                                         | 〔2か国〕                                  | 2か国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 〔17か国・地域〕                                             | 地域・地域                                                                                   | 〔56か国・地域〕 | 新規:37か国・地域<br>域<br>継続:34か国・地域<br>で「重複を除いた合計:56か国)                                              | 〔前年度〕                   | 国数                            |             |
|               |           |                                                                               |                                                              |                    |                                          |                                                |                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                         |           |                                                                                                | 〔前年度〕                   | 都市数                           | 事業実施状況      |
| [109人]        | 71 Å      | [87人]                                                                         | 81人                                                          | [8]                | 81人                                      | [ 484 ]                                        | 63人                                                                          | 〔 継続 378名<br>新規 580名 〕                 | 継続570名<br>新規635名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [39名]                                                 | 39名                                                                                     | [74名]     | 新規: 37名<br>継続: 35名                                                                             | 心暴者数<br>受験者数 等<br>〔前年度〕 | 来場者数<br>参加者数<br>発行部数<br>アクセス数 | <b>5</b> 状况 |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関す | する基本情報                |               |                           |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| No. 4         | 海外日本研究・知的交流の促進        |               |                           |
| 業務に関連する政策・施   | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策  |               |                           |
| 策             | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進 |               |                           |
| 当該項目の重要度、難易   |                       | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表         |
| 度             |                       | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)  |
|               |                       |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号     |
|               |                       |               | 072 (独立行政法人国際交流基金運営費交付金)  |
|               |                       |               | 基金シート番号 26-004 (日米親善交流基金) |

| ①主要なアウト                              | プット(アウ | トカム)情報      |          |          |          |          |       |  |
|--------------------------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| 指標等                                  | 達成目標   | 基準値 (前中期目標期 | 平成       | 平成       | 平成       | 平成       | 平成    |  |
|                                      |        | 間最終年度値等)    | 24 年度    | 25 年度    | 26 年度    | 27 年度    | 28 年度 |  |
| (1)海外の日                              | 本研究の促進 |             |          |          |          |          |       |  |
| 機関支援<br>実施件数                         |        |             | 82       | 76       | 67       | 67       |       |  |
| 機関支援アンケート 「有意義」度                     | 70%以上  |             | 100%     | 100%     | 98%      | 100%     |       |  |
| フェローシップ <sup>°</sup><br>人数/国・地域<br>数 |        |             | 293 / 54 | 233 / 46 | 200 / 42 | 180 / 43 |       |  |
| フェローシップ アンケート<br>「有意義」度              | 70%以上  |             | 100%     | 100%     | 100%     | 99%      |       |  |
| ネットワーク強化支援(主催)<br>実施件数               |        |             | 8        | 2        | 5        | 5        |       |  |
| ネットワーク強化支援(助成)<br>実施件数               |        |             | 25       | 31       | 27       | 26       |       |  |
| ネットワーク強化支援(助成)<br>アンケート「有意義」<br>度    | 70%以上  |             | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |       |  |
| (2) 知的交流                             | の促進    |             |          |          |          |          |       |  |
| 主催事業<br>実施件数                         |        |             | 24       | 22       | 25       | 22       |       |  |

| ②主要なインプット作           | 青報(財務情      | 報及び人員に      | 関する情報)      |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度       | 平成<br>28 年度 |
| 予算額 (千円)             | 3, 616, 844 | 3, 186, 482 | 3, 263, 809 | 1, 873, 985       |             |
| 決算額(千円)              | 3, 105, 251 | 2, 994, 839 | 2, 938, 665 | 1, 939, 660       |             |
| 経常費用 (千円)            | 3, 284, 698 | 3, 162, 716 | 3, 132, 727 | 2, 526, 435       |             |
| 経常利益 (千円)            | 1, 193, 748 | 928, 169    | 1, 333, 669 | <b>▲</b> 373, 501 |             |
| 行政サービス実<br>施コスト (千円) | -           | _           | I           | _                 |             |
| 従事人員数                | 24          | 26          | 26          | 24                |             |

| 助成事業 実施件数                 |        |      | 191     | 192       | 144       | 138    |  |
|---------------------------|--------|------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| 助成事業アンケート 「有意義」度          | 70%以上  |      | 100%    | 99%       | 100%      | 100%   |  |
| フェローシップ 等<br>人数/国数・地<br>域 |        |      | 51 / 10 | 53 / 9    | 45 / 7    | 46 / 9 |  |
| フェローシップ。等アンケート「有意義」度      | 70%以上  |      | 100%    | 100%      | 100%      | 100%   |  |
| (3) 受託事業                  | (招へい・派 | 遣人数) |         |           |           |        |  |
| 招へい・派遣<br>人数/国数・地<br>域    |        |      |         | 2,032 / 1 | 2,542 / 1 | -      |  |
| 招へい・派遣<br>アンケート「有意義」<br>度 | 70%以上  |      |         | 99%       | 99%       | -      |  |

注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 ※平成26年度「予算額」と「決算額」の差額は受託事業の効率的な実施及び一部を27年度へ繰り越したため等

<sup>※</sup>人件費については、「予算額」「決算額」には含まず、「経常費用」には含む。 ※海外事務所における事業費・従事人員数は含まない。

| 3. | 各事業年度の業務に | 「係る目標、計画、 | 業務実績、年度評       | 価に係る自己評価及  | 及び主務大臣による評価                           |                 |                   |
|----|-----------|-----------|----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    | 中期目標      | 中期計画      | 年度計画           | 主な評価指標     | 法人の業務実績・自己評価                          |                 | 主務大臣による評価         |
|    |           |           |                |            | 業務実績                                  | 自己評価            |                   |
|    | 海外の日本研究   | ア 海外の日本研  | 海外における日        | <主な定量的指標   | <主要な業務実績>                             | <評定と根拠>         | <mark>評定</mark> B |
|    | 支援事業について  | 究の促進      | 本研究及び知的交       | >          |                                       | 評定: B           | <評定に至った理由>        |
|    | は、外交上の必要性 | (ア)機関支援   | <br>  流を効果的に促進 | 支援対象となった   | 海外の日本研究の促進                            | 根拠:             | 海外の日本研究支援のうち、     |
|    | を踏まえるととも  | 海外の日本研    | するため、各国・       | 機関及びフェロー   |                                       | 北京日本学研究センタ      | 機関支援については、各国・地    |
|    | に、各国・地域の日 | 究拠点機関等に   |                | シップ等受給者に   | 対日理解の深化及び対日関心の維持拡大に貢献することを目的に、各       | 一30周年、日本研究機関支   | 域の事情に即した効果的な支     |
|    | 本研究の状況及び日 | 対し、中長期的   | 地域の事情、必要       | 対するアンケート   | 国・地域における日本研究・対日理解の中核的な研究機関の維持・発展を     | 援、日本研究フェローシッ    | 援計画の策定と事業実施に取     |
|    | 本研究振興のための | 支援の観点に基   | 性を把握しつつ、       | 「有意義」度 70% | 長期的に支える「日本研究機関支援」、研究者個人を支援し人材の育成の面    | プを通して長期的な視点     | り組んでいる。重点地域である    |
|    | ニーズを把握し、長 | づき、教師派遣   | 海外日本研究及び       | 以上         | で日本研究の振興を支える「日本研究フェローシップ」、国や地域を越えた    | から対日理解の深化及び     | 米国では、持続的、中長期的な    |
|    | 期的な視点から対日 | や、研究・会議   | 知的交流それぞれ       |            | 学会等を支援し研究者のネットワーク化を図る「日本研究ネットワーク強     | 対日関心の維持拡大に資     | 発展に資する新規教員雇用を     |
|    | 理解の深化及び対日 | への助成等複数   | の性格に応じて、       | <その他の指標>   | 化」を実施した。                              | する日本研究支援(機関及    | 含む人材育成に意を用いた支     |
|    | 関心の維持拡大に資 | の手段を組合    | <br>効果的に事業を実   | 在外事業は実施事   |                                       | び人材育成)を実施した。    | 援が実施されている。また、同    |
|    | するよう、適切に実 | せ、包括的な助   |                | 業の参加者に対す   | ア.「日本研究機関支援」                          | 支援対象機関/対象者      | じく重点地域である中国では、    |
|    | 施する。また、知的 | 成方式の支援を   | 施する。なお、東       | るアンケート「有   | 26 か国・地域の 67 機関を支援し、事業実施後のアンケートでは、回答を | の 99.7%から、事業が有意 | 政治状況如何に関わらず対日     |
|    | 交流事業について  | 実施する。     | 南アジアについて       | 意義」度 70%以上 | 得た50機関のうち、100%が基金の支援を有意義と回答した。        | 義であったとの評価を得     | 理解促進の担い手を長年輩出     |
|    | は、日本と各国の共 | (イ) 研究者支援 | は、「文化のWA       |            | 平成27年度は、米国・中国への重点支援を継続した。             | た。              | してきた北京日本学研究セン     |
|    | 通の関心テーマや国 | 日本研究振興    | (和・環・輪)プ       | <評価の視点>    | (ア) 米国                                | また、現代日本理解特別     | ター事業の中長期的発展を見     |
|    | 際的重要課題につい | のための有識者   | ロジェクト〜知り       | 【海外の日本研究   | わが国の外交においてきわめて重要であるのみならず、海外の日本研       | プログラム、日独シンポジ    | 据え、米国との研究交流等の新    |

ての対話や共同作 業、人的交流を実 施・支援することに よって、我が国の対 外発信を強化すると ともに、そのための 人材育成に資する支 援等を行う。事業の 実施にあたっては、 外交上の必要性及び 相手国の事情を踏ま え、また、他団体と の協力・連携、ネッ トワーク形成ならび に対日理解を有する オピニオンリーダー の育成といった観点 等に配慮する。

等の人物交流事 業を行い、将来 有益な人材育成 を図る観点から の人選に基づいア てフェローシッ プを供与する。 (ウ) ネットワーク

支援

る。

海外諸国·地域 の日本研究者間 のネットワーク の形成を促進す るため、日本研 究者の学会等の 活動を支援す

イ 知的交流の促

(ア) 対話・共同研

日本と諸外国 との間の共通課 題(地球的課題、 地域の重要課題 を含む)や、相 互関係の強化、 相互理解の深化 等に資するテー マについての国 際会議・シンポ ジウム等の対話 や共同研究を実 施又は支援す る。

(イ) 人材育成

日本と諸外国 との共同研究や 知的対話、更に は地域・草の根 合うアジア~」に 資する事業の実施 に配慮する。

海外の日本研 究の促進

を踏まえるととも に、各国・地域の 日本研究の状況及 び日本研究振興の ためのニーズを把 握し、長期的な視 点から対日理解の 深化及び対日関心 の維持拡大に資す るよう、海外にお ける日本研究を支 援する。

ただし、外交上 のニーズ及び日本 研究事情の変化が あった場合には、 柔軟に対応し、効 果的な事業実施に 努める。平成27年 度においては、各 施策について以下 のように事業を行 う。

## [諸施策]

a 機関支援

海外各地の日本 研究の拠点機関等 に対して、中長期 的支援の観点か ら、講師派遣や研 究・会議への助成 等複数の手段を組 み合わせた包括的 な助成方式の支援 を実施する。機関 支援は、各国・地 域における日本研 究・対日理解の中

## の促進】

- ① 海外の日本研究 拠点機関等に対 する中長期の視 点からの包括的 な助成
- 外交上の必要性 ② 日本研究振興お よび将来有益な 人材を得るため の育成を目的と するフェローシ ップ事業の実施 ③ 学会等の活動支 援を通じた各 国・地域の日本 研究者間のネッ

## 【知的交流の促進】

トワーク形成促

- ① 日本と諸外国 との間の共通 の関心テーマ や国際的重要 課題について の対話・共同研 究の実施・支援 を通じた我が 国の対外発信 の強化
- ② 日本と諸外国 との共同研究 や知的対話,地 域・草の根交流 等を行う上で 必要な人材を 育成するため の共同事業の 実施・支援やフ ェローシップ 事業の実施

究においても中心的な役割を果たす国として旺盛な発信と人材供給を 続ける米国においては、平成27年度は各地の地方大学等小規模の日本 関係コースを含む17機関を支援した。

南カリフォルニア大学は、西海岸における新たな日本研究の拠点とな ることを目標に多岐にわたる日本関連シンポジウム、ワークショップ、 講演会、展示等を実施する総合的な日本研究拡充事業計画を策定し、平 成23年度より継続的に基金の助成による支援を受けた。助成の最終年 度である 2014 年 9 月から 2015 年 5 月までには、日本、米国のみならず カナダ、オーストラリア、英国、オランダ、シンガポール、台湾を含む のべ110人のゲストスピーカーを招いて、19件のシンポジウム、レクチ ャー、朗読、ワークショップ、大学院生会議等を実施した。3ヵ年にわ たる助成対象期間を通じて、イベント数及びスピーカー数において、米 国で最も活発な活動を行う日本研究センターの一つとなった。これは、 ハーバード大学、カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア大学等 のいわゆる田中10大学(1970年代初頭の日本政府からの百万ドルの寄 付金による日本研究基金を有する歴史的な日本研究拠点大学)の同時期 の実績を上回るものである。基金の助成による日本研究事業の拡充が呼 び水となり、2014年に同大学は日本から6.6百万ドルの日本研究資金の 寄贈を受け入れ、西海岸における主要な日本研究センターとしての位置 づけを確立した。

## (イ) 中国

中国における日本研究の拠点として国際交流基金が長く運営に関わ っている北京日本学研究センターは、平成27年度、設立30周年を迎え、 10月には現地で約200名を集めて盛大な記念式典及びシンポジウムを 実施した。

同センターは、当時中国唯一の日本研究専門大学院として発足し、以 来輩出された修士 638 名、博士 46 名は、中国各地で日本研究を牽引し てきた。

特に、修士第1期生の王勇・浙江工商大学東亜研究院院長/教授は、現 在、日本を含め内外で40冊を超える著書・編著や多くの学術論文を発 表し、中国日本史学会副会長や中華日本学会副会長をはじめとする要職 を歴任した日中文化交流史研究を代表する泰斗となり、中国における日 本研究ならびに日中の学術交流に大きく貢献している。日中文化交流史 をユニークな視点でとらえた長年の研究が評価され、平成27年度国際 交流基金賞を受賞した。

また、平成6年から平成12年まで同センターの主任(所長)を務め た厳安生・北京外国語大学教授が、平成27年度春の叙勲において旭日 中綬章を受勲したのも、同センターの活動が評価されてのことといえ

北京日本学研究センターは、国際交流基金と中国側(当初は教育部、 現在は北京外大)が共同で運営している。平成27年度には、中国にお

ウム、中国知識人招へい、 中東・北アフリカグループ 招へい、「文化の WA (和・ 環・輪) プロジェクト~知 り合うアジア〜」関連事業 などを通して我が国の対 外発信の強化、日本と各国 の共通課題、関心テーマに ついて対話を行った。

日米センター事業につ いては、「地球規模の課題 への取り組みにおける日 本と米国の連携とパート ナーシップの構築、人材育 成、ネットワーク形成等で 日米関係の基盤強化を図 る」というミッションに照 らし、各プロジェクトの実 施を通じて着実に成果が 得られていると認められ る。定量的指標においては 対中期計画値(目標値 70%) に対していずれも 90%以上の結果が出てい る。

#### <課題と対応>

ア. 日本研究事業の総合的な 戦略性向上の前提として、 海外日本研究の実態把握 と分析を行うために、次期 中期計画において日本研 究調査を計画的に蓄積し ていく必要がある。

イ. 日本研究の柱である「日 本研究機関支援」と「日本 研究フェローシップ」につ いて、プログラム運営の戦 略性を高め次期中期計画

たな取り組みを開始した。更 に、欧州、南西アジア、アフリ カ等において、外交上の政策的 意義に機動的に対応した支援 を実施している。

日本研究フェローシップに ついても、各国のフェローシッ プ受給者は、帰国後に新たな日 本研究プロジェクトの立ち上 げの起点となったり、メディア 等を通じて日本事情の発信を 行う等、各国の対日理解の促進 に重要な役割を果たしている。

他にも東アジアの学会ネッ トワーク構築支援など、中長期 的な取組の成果が現れており、 当該国における日本理解の深 化や対日関心の維持拡大に貢 献していると評価できる。

知的交流の促進については、 特に中国、米国向け事業が発信 力の高い有識者を適切に関与 させたり育成することで、メデ ィアや学術界等における発信 に結びついている。草の根分野 では、日米関係強化にとっても 重要な資産である米国内元 JET の全国組織立ち上げ支援 は長期的な成果が期待できる。 また、平成27年度には「現代 日本理解特別プログラム」を新 規に実施し、主要先進国の有力 研究機関において、若手研究者 支援を含む政治・外交・安保分 野の現代日本に関する新規講 座の開設が実現するなど、「我 が国の対外発信を強化すると ともに、そのための人材育成に 資する支援等を行う」という所 期の目標を十分に達成してい ると認められる。

交流などを行う ために必要とな る有為の人材を 育成するため に、各種共同事 業の実施・支援 やフェローシッ プの供与等を行 う。

核となる機関や将 来そのような役割 が期待される機関 を対象とする。ま た、国・地域によ って日本語専攻課 程を有する大学等 が日本研究の拠点 となる場合にも、 支援の対象とす

米国においては、 従来からの機関支 援とともに、米国 各地の地方大学な ど、中小規模の日 本関係コースへの 支援も行う。

中国において は、北京日本学研 究センターの第8 次三か年計画を策 定の上、支援を行

日本研究機関支 援対象の機関の 70%以上から有意 義であったとの評 価を得る。

b 研究者支援 海外の日本研究 者の人材育成のた め、各国の研究者 に長期及び短期の 日本研究フェロー シップの供与を行 う。フェローシッ プ対象者人選にお いては、各国ごと 事情を踏まえつ つ、博士論文執筆 予定者等を含め て、若い研究者人 材の採用に配慮す る。

フェローシップ

ける高学歴化に対応した博士課程の重点化を進めるとともに国際連携 の強化に取り組むことを主な方針として、新たな合意書を締結した。

## (ウ) バングラデシュ

バングラデシュにおいては、平成27年度、新たにダッカ大学日本研 究センターへの支援を開始した。本件支援は、平成26年9月に発表さ れた日・バングラデシュ共同声明において「ダッカ大学の『日本研究セ ンター』が実施している研究活動を評価し、更に強化する」とされたこ とを受けての取り組みである。初年度はまず同センター所長を招へいし て今後の支援について日本の関係者との協議の場を設け、続いて日本か ら同センターへの図書寄贈及び客員教授派遣を実施した。同センター は、南アジア地域、ひいてはイスラム世界における日本研究の新たな布 石の一つとなることが期待されている。

#### イ.「日本研究フェローシップ」

39 か国・地域の 119 名に対して新たに訪日研究の機会を与え、平成 26 年 度から継続する61名とあわせて180名が日本で研究を行った。平成27年 度中に終了し、アンケートに回答したフェロー97名のうち96名が、基金の 支援を有意義と回答した。

海外における日本研究者の人材発掘及び育成を行った結果、過去のフェ ローシップ受給者が、各国で日本との外交や学術交流において、重要な役 割を果たすようになり、当該国における日本理解の深化や対日関心の維持 拡大に貢献している。具体的な事例は以下の通り。

## (ア) シロー・アームストロング (オーストラリア)

経済学を専門とするシロー・アームストロング氏は、平成 19 年度日 本研究フェローシップを受給し、東京大学において4ヶ月間、「日中関 係と東アジアの貿易構造」にかかる研究を行った。本研究により同氏は 博士号を取得、現在、オーストラリア国立大学豪日研究センター共同代 表及びアジア・太平洋地域の社会科学分野での重要な専門誌『East Asia Forum Quarterly』の共同編集者を務めている。平成27年度より新たに基 金の支援により開始した「現代日本理解特別プログラム」の事業責任者 を務めるなど、同国の日本研究の若手リーダー的存在として活躍してい

#### (イ) エイミー・カタリナック (ニュージーランド)

政治学を専門とするエイミー・カタリナック氏は、平成20年度日本 研究フェローシップを受給し、東京大学において1年間、日本の選挙戦 における外交・防衛政策の扱われ方について研究を行った。本研究によ り同氏は博士号を取得、平成28年9月よりニューヨーク大学准教授に 就任の予定。カタリナック氏の博士論文は、平成28年1月には同論文 を発展させた単著がケンブリッジ大学出版会から刊行、また要旨も権威 ある学会誌『The Journal of Politics』(シカゴ大学出版)に掲載されるな ど、高く評価されている。

にのぞむ。

27 年度に立ち上げた 「現代 日本理解特別プログラム」 により、現代日本関連講義 の拡充を確実に実施する とともに、社会科学分野の 対日理解促進に寄与する 知日派人材の育成を図る。

エ. 「人文社会科学分野と並 んで自然科学分野、技術分 野に一層留意して知的交 流、政策対話を実施するこ 成 26 年度業務実績評価で の有識者からの意見を受 け、日米センター一般公募 助成では平成 28 年度から 自然科学や科学技術分野 にも及ぶ学際的政策研究 や政策対話(社会科学の研 究者や実務家との共同事 業であることを条件とす る)も助成検討対象に含め るべく、ガイドライン等を 改訂した。また、安倍フェ ローシップの対象となる 研究課題についても、平成 27 年度募集要項より新た に「社会・科学・文化のト レンドと変容」の項目を新 設し、高齢化や人口変化、 生殖遺伝学の利点と危険 性、女性やマイノリティへ の STEM 教育の広がり、オ ートメーションの影響等

を対象に追加した。

また各アンケート調査の結 果、全ての事業において、目標 ウ. 知的交流分野では、平成 | 値(70%)を上回る 99~100% の対象者・機関より,事業が「有 意義」であるとする回答を得

> 以上より、評定はB「中期計 画における初期の目標を達成 していると認められる」が適当 である。

> <指摘事項、業務運営上の課題 及び改善方策>

- ●海外日本研究の実態把握に おいては、定量的なデータの把 とが求められる」という平 | 握(従来の日本研究調査)に加 え、各在外公館と緊密に連携し つつ、各大学の研究内容や今後 の展望に対する定性的な評価 をも実施する必要がある。
  - ●各プログラムの戦略性向上 に取り組むに際しては、日本研 究機関支援、日本研究フェロー シップといった基幹事業の予 算額が減少による事業成果へ の影響をも精査した上で、より メリハリのついた予算配分を 検討していく必要がある。

<その他事項> 主な有識者意見は以下のとお

- ●日本研究フェローシップや 機関支援事業の縮小は、平成27 年度の予算額が、前年度比で削 減されていることに原因があ るように思われる。今後はほか の事業とのバランスを図りつ つ、事業を拡充するのに十分な 予算措置を執ることを希望。
- ●日本研究フェローシップや

受給者の70%以上 から有意義であっ たとの評価を得 る。

## c ネットワーク 支援

海外諸国・地域の 日本研究者間のネットワークの形成 を促進するため、 日本研究者の学 会、大学等研究機 関の連携の取組み や元日本留学生組 織の活動を支援す る。

## イ 知的交流の促 進

我が国の対外発 信を強化するとと もに、そのための 人材を育成するた め、日本と各国の 共通の関心テーマ や国際的重要課題 についての対話や 共同作業、人的交 流を実施・支援す る。事業の実施に 当たっては、外交 上の必要性及び相 手国の事情を踏ま え、また、他団体 との協力・連携、 ネットワーク形成 並びに対日理解を 有するオピニオン リーダーの育成と いった観点等に配 慮する。平成27年 度においては、各 施策について以下 のように事業を行 う。

## (ウ) マウリシオ・マルティネス (コロンビア)

平成27年度短期フェローのマウリシオ・マルティネス氏は神楽や能・歌舞伎から現代音楽や舞踏まで、日本の芸能について幅広く研究をしている。スペイン語圏でも日本のマンガやアニメの紹介は行われているが、日本の芸能全般についての紹介は少ないところ、同氏は今回のフェローシップ滞在期間中、主に沖縄の芸能について調査を行い、自身のスペイン語サイト「日本芸能」に成果を活かすなど、貴重な活動を行っている。

## ウ.「日本研究ネットワーク強化」

主催事業 5 件、助成事業 26 件を実施、アンケート回答のあった 14 の助成対象機関すべてが、基金の助成が有意義であったと回答した。

## (ア) 北米

カナダ日本研究学会は、日本カナダ学会、東北振興に関する日加学術研究ネットワークとの協力のもとで、2015年5月に日本で初めての年次大会開催を実現した。JSAC年次大会はカナダ国内の主要大学持ち回りで開催されてきたが、日本人研究者とのネットワークを強化するために関係学会と共同での日本開催が希望され、約2年間の準備期間を経て実現にこぎつけたものである。駐日カナダ大使館及び中央大学において4日間にわたり実施された大会では、2名の基調講演者に加え、カナダから46名、日本から41名の研究者、並びにカナダから10名、日本から8名の大学院生が参加し、100件の発表が行われた。これは従来の年次大会から大幅に規模を拡大したものであった。会議の発表内容のうち11編の論文が東京大学社会科学研究所のウェブサイト上に公開され、両国に限らず幅広い研究者に提供されている。

#### (イ)東アジア

東アジア(韓国・台湾・中国・日本)の日本研究関係者を集めて相互の交流、域内ネットワーク作りを図る年次会合「東アジア日本研究フォーラム」は、中国・天津において第6回会合を2016年3月に実施した。平成28年中にも、本フォーラムが発展する形で何らかの組織の発足が見込まれるに至っている。広域的な日本研究ネットワーク組織は、北米、欧州、東南アジア等においては既に存在しているが、日本研究が質量とも高いレベルにある東アジア地域は後塵を拝してきたところ、組織の発足は画期的であり、日本研究の国際化をはじめとする進展に一層の弾みになることが期待される。

## (ウ) 欧州

アルザス・欧州日本学研究所との共催により、欧州内の若手日本研究者のネットワーク構築と研究の深化を目指すため、合宿形式のセミナーを2015年9月に開催したところ、広範な分野から専門家が参加した。日本から2名の講師を迎え、国籍も研究分野も異なる9名の若手日本研究者が、2日間にわたって研究内容の発表を行った。欧州域内にとどま

機関支援は、中期的・長期的な 波及効果の大きい重要な事業 である。一方、縮小したり中断 したりすることによる影響は、 長期に亘り負の影響が大きい。

- ●中国知識人招へいや日米次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログラム等の交流事業は、短期的にも成果が出ている。今後は持続的にネットワークが維持されるようプログラムを継続し、フォローアップを行っていくべき。
- ●科学技術を政策対話や知的 交流の中で位置づけたことも 適切であり、外務省による科学 技術外交の動きと連携して、骨 太な事業を展開することを期 待。
- ●米国で行われた公募型小規 模機関支援プログラムは、日本 研究への新規参入の促進に大 きな役割を果たしている。この 種のプログラムを米国以外の 国や地域でも積極的に導入す る方法を検討していただきた い。
- ●民間資金の導入や他機関と の共同運営など、各方面での連 携強化にさらに取り組むこと を期待。

## 諸施策〕

中国との知的交流・対話に配慮するとともに、米国との知的交流事業においては、日米間の多様な共同研究事業・知的対話事業などを実施・支援する。

これら事業実施 においては内外の 他機関・団体等と の連携により事高 効果と効率、 支援対 る。また、 支援対の 70%以上から 有意義で との評価を そる。

#### b 人材育成

日本と諸外国と の共同研究や知的 交流、更には地 域・草の根交流な どを行うための人 材を育成するため に、各種共同事業 の実施・支援やフェローシップの供 与等を行う。

各種の知的交

らず日本におけるネットワークにもつながる出会いの場となった。合宿 形式であるために、参加者にとっては折に触れて専門分野以外の日本に 関する知識を深めることが可能となり有益だったとの声が聞かれた。

## 知的交流の促進

日本の対外発信の強化とそのための人材育成に貢献することを目的に、 世界的な課題や諸外国との共通の関心事に対して日本と諸外国の知識人が 対話・協働を行う国際会議等の知的交流事業、及び、日本と諸外国との共 同研究・知的対話や地域・草の根交流を担う人材を育成するための機会を 提供するフェローシップ等事業を実施した。

## ア.「対話・共同研究」

平成27年度は、新たに「現代日本理解特別プログラム」として、主要先進国の有力研究機関に対する大型支援7件を開始するとともに、知的交流事業全体で主催事業22件、助成事業138件を実施し、アンケート回答を得た111の助成対象団体すべてが基金助成を有意義と回答した。

## (ア) 現代日本理解特別プログラム

オーストラリア、米国、英国、フランスの主要な機関に対して、主に 社会科学分野(特に日本政治・外交)において、現代日本に対する理解 の促進と発信強化に資する7件の事業に対する助成を実施し、アンケー ト回答機関すべてが、基金の助成が有意義であったと回答した。具体的 事例は以下のとおり。

#### a. 米国

イエール大学の「岐路に立つ日本:日本の政治・外交についてのイ エール・プロジェクト」(5年事業)は、系統的な日本研究プログラム を立ち上げ、米国学生の日本への関心や理解を引き上げることを目指 す。2015年9月には「戦後の日本の外交」と題したオープニング・イ ベントでは、日米のパネリストを中心に、教授陣、学生、市民約70 人が、国際社会に果たす日本の役割・貢献などについて活発な議論を 行った。他にも、「日本の政治・外交」と題された新規講座、日米の 若手研究者を講師に招いてのセミナー・シリーズも開催した(計5回)。 ジョンズ・ホプキンス大学は、「人間同盟の守備強化:社会経済的 挑戦と日米ベスト・プラクティス・レスポンス」(5年事業)で、日米 が取り組む共通課題のベスト・プラクティスに焦点を当て、日米協力 の人的基盤の強化、日米政策アジェンダへの貢献、効率的な環太平洋 政策決定プロセスの改善を目指した講座の開発を行う。プロジェクト では若手日本研究者育成を念頭に、「ライシャワー政策研究フェロー」 をコースの補佐役として採用する。1年目は「日米エネルギー対話」 をテーマとした新規講座を開講し、他にもセミナー (計4回)、「日米

これら助成事業では、支援対象となった機関の70%以上から有意義であったとの評価を得る。

また、米国との間 では、今後の日米 間の知的対話を促 進する上でも重要 となる研究者育成 に資する安倍フェ ローシップ・プロ グラムを実施し、 フェローシップを 供与したフェロー の 70%以上から 「有意義だった」 との評価を得るこ とを目標とする。 米国との地域・草 の根交流について は市民レベルの相

エネルギー協力 | 国際会議(2016年4月)を開催した。

#### b. 英国

ロンドン大学キングス・カレッジの「キングス・カレッジ日本プログラム:世界史、安全保障学、戦略研究から見る日本」(3年事業)では、英国における日本関連研究の新たな分野を開拓することを目的とし、日本について系統立った日本研究プログラムを立ち上げ、現代日本社会・政治の課題を既存のディシプリンの枠組み、特に歴史学、国際関係学、安全保障学、戦略研究から分析するものである。

2015年9月には日本の政治・外交関連の2講座、「東アジアにおける紛争と戦略」と「東アジアにおける海運力と国家戦略」が開設された。また、2016年7月には新たに開講予定の2講座を担当する教員(教授あるいは准教授レベル)を採用予定である。

セミナー・シリーズも開催しており(2015年9月から2016年3月までに計3回開催)、「日本の外交政策や地域安定のための日本の役割」について欧州各国から招聘した講師が講義を行うとともに、聴衆(毎回70~80名程度)と活発な議論を行った。他にも、キングス・カレッジの学部生・院生数名を日本に派遣する留学制度を創設した。

(イ) 日独シンポジウム「ダイバーシティが創る卓越性~学術界における 女性・若手研究者の進出~」:

学術界ではある意味でマイノリティの女性、若者をどうやってプロモートするかという、日独が共通して抱える重要課題の解決の糸口を探るシンポジウムを、日独共同(ベルリン日独センター、日本学術会議、国際交流基金共催)で2015年9月に行った。

このシンポジウムについては、科学技術の最新情報を提供する「サイエンス・ポータル(Science Portal)」のサイトにおいて、通常は2桁前後に止まる「いいね!」の数が、異例の1,015(2016年5月末現在)を数えた点からも、反響の大きさを窺うことができる。

(ウ) 米国有力シンクタンク支援(企画参画型助成)

2007 年 11 月の「日米交流強化のためのイニシアチブ」(通称「福田イニシアチブ」) に基づいて開始された事業。米国で政策的影響力を有するシンクタンクに対し日本関連政策研究ポスト支援として助成を実施。

平成27年度は、前年度に引き続き米国首都ワシントンDCの主要シンクタンクであるブルッキングス研究所及びカーネギー国際平和財団等に対する計2件の助成を実施。ともに助成により日本関連の政策研究ポストが設置された。同ポスト日本専門家のミレヤ・ソリス氏、ジム・ショフ氏は、それぞれ10件を超える日本ないしアジア関連のセミナー・会議等を活発に開催したほか、外部会議等への登壇・参画、30件内外の日米主要メディアへの寄稿やインタビュー出演など精力的な発信を行っている。アジアの中でもとりわけ中国・朝鮮半島に対する関心が高まり対日関心の相対的低下が懸念される中、ソリス氏やショフ氏といっ

互理解を促進する ため、日米草の根 コーディネーター 派遣プログラムに より、米国の中西 部・南部地域に日 本人コーディネー ターを派遣する。 さらに、米国にお ける次世代知日層 の育成を図る目的 で、米国の日本専 門家・研究者など のネットワーク構 築事業などを実 施・支援する。 新たに「現代日本 理解特別プログラ ム」により、米国・ 豪州・英国・フラ ンスの主要な研究 機関を支援し、と くに社会科学分野 における知日派人 材の育成を促進す

た知日派人材が常設ポストに就いて日本関連の政策研究をリードしていることは意義深く、ワシントン DC における対日理解・対日関心の深化に寄与している。

#### イ. 人材育成・ネットワーク構築

## (ア) 招へい事業

自国での発信力、注目度が高い識者や、次世代の日本との交流を担う ことが期待される人材の対日理解を深め、海外における日本の発信力を 強化するため、平成27年度は以下の地域・国から知識人・若手リーダ ーを招へいした。

a. 中国:日中知的交流強化(中国知識人招へい)

中国には、論壇・言論界で強い影響力を有しながら日本との関係が 希薄な知識人が比較的多数存在するとみられることから、国際交流基 金ではこうした層をターゲットに平成 20 年度から招へい事業を実施 している。日本の各界有識者と接触し、現実の日本社会を経験する機 会を与え、発信により中国社会における対日理解の促進を期してい る。平成 27 年度までの招へい人数は、個人 61 名・グループ 63 名の 計 124 名に達した。

平成27年度招へい者のうち、20代にして既に作家として高い評価を受けている蒋方舟氏については、平成28年3月、作家・西木正明氏との対談講演会を実施したところ、日本経済新聞、東京新聞での報道など、大きな反響を得た。

また、平成26年度に招へいした熊培雲氏は、帰国後、4ヶ月の滞日経験を大著『西風東土』として出版、初版10万部と好評を得ている。

b. 米国: 米国エスニック・コミュニティ知識人招へい事業

米国において近年影響力を増しているエスニック・グループと日本 とのネットワークを構築し、米国での発信力が期待できる新たな知日 層を開拓することを目的に平成27年度より開始。(平成26年度まで の「アジア専門家招へい」プログラムを、外部専門家も交えて見直し、 対象をアジア系以外にまで広げ発展させた新規プログラム。)

初回の平成27年度は、10月にユダヤ系として米国ユダヤ人協会 (AJC)のデイヴィッド・ハリス理事長を、3月にヒスパニック系としてベアトリス・オテロ前・ワシントンDC副市長をそれぞれ招聘し、公開講演会を開催するとともに、日本の政策関係者、研究者、ジャーナリスト等と意見交換の機会を設定した。

オテロ氏はこの訪日をきっかけに今後は在米日本関係者と交流し、 ヒスパニック系コミュニティとの橋渡しをすることに意欲を見せて いる。

c. 東南アジアおよび米国: サマー・インスティチュート 2015 (アジア文 化交流強化事業)

日本研究・知的交流の先進国である米国と親日国の多い東南アジア

諸国を、知的交流を通して結びつける取り組みを「文化のWAプロジェクト」の一環として実施。米国、シンガポール、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム及び日本の学者・研究者並びに大学院生計49名が参加し、滋賀県で1週間の合宿型セミナーを行った。セミナーでは、それぞれの研究内容について発表、意見交換を行い、新たなネットワークを構築し、将来の発展可能性を探った。参加者の中からは、築いたネットワークをもとに既に新たな国際的プロジェクトを企画した事例も生まれている。

d. 中東・北アフリカ地域: 若手リーダー招へい

他の地域と比べて日本との人的ネットワークが比較的弱い中東・北アフリカ地域の知日家の育成とネットワーク形成を目的として、平成27年度は教育関係者や環境活動家等を中心に、サウジアラビア、オマーン、エジプト、ヨルダンの4カ国から若手リーダー合計18名を10日間招へいした。「寛容」、「共生」をテーマとして、外国人と日本人、都市と農山村、首都と地方、健常者と障がい者、企業と非営利団体など、日本社会の日常にじかに接するべく、一般的な訪日旅行では訪問する機会のない日本各地のさまざまな現場に足を運んで関係者と意見交換を重ね、問題意識と相互理解を深めた。平成16年度に開始した本事業は、平成27年度を含め、計18か国の通算112名の招へい者を数える。平成27年度に招へいしたサウジアラビアのマンガ雑誌編集長は、中東でのポップカルチャーフェスティバルの日本での記者発表の場にも出席する等、若手リーダーの活動が徐々に日本との関係に直結する例も増えつつある。

#### (イ) 安倍フェローシップ・プログラム

現代の地球的な政策課題で、かつ緊要な取り組みの必要とされる問題 に関する学際的、国際的な調査研究の増進、また、長期的に政策指向的 研究または報道に従事し、世界のネットワークに積極的に参画する新世 代の研究者・ジャーナリスト人材の養成を目指す研究奨学金プログラ

これまでに日米両国での政策形成に影響力を持つ391名のフェローを輩出。過去のフェローは、フェローシップ供与後、日米を代表する著名な研究者として活躍している。2000年度フェローの上山隆大氏(元・政策研究大学院大学副学長)は、平成28年度内閣府総合科学技術・イノベーション会議の常勤議員に就任。また2009年度採用のジャーナリスト・フェローのロバート・ボイントン氏は、7年の取材に基づく拉致問題に関する著作を2016年1月に上梓するなど、フェロー経験者は活発な成果発表を行っており、2016年3月時点で関連出版物の総数は3,686点(うち日本語文献1,245件、英語文献2,441件)に及ぶ。うち、平成27年度中に発表されたフェロー(過去の受給経験者を含む)による刊行論文等は、日本語文献29件、英語文献52件。同じくメディア露出実績は計646件(和文メディア318件、英文メディア328件)。フェ

ロー満足度は、昨年度に引き続き 100% (回答者 6 名中 6 名) に達した。
平成 27 年度に著名な賞を受賞したフェローは以下のとおり。

- 塩路悦朗 (2010 年度・一橋大学教授) / 日本経済学会石川賞

- 北尾早霧 (2011 年度・慶應義塾大学教授) / 日本経済研究センター円

城寺次郎記念賞

- 大庭三枝(2005年度・東京理科大学教授)/世界平和研究所第11回 中曽根康弘賞
- ▶ 芦澤久仁子(2010年度・アメリカン大学講師)/大平正芳記念賞
- (ウ) 日米次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク・プログラム(企画参画型助成)

近い将来、米国の政策・世論形成・教育分野での活躍が期待される中堅・若手世代のアメリカ人日本専門家に、日米が地球規模で協働すべき多様なアジェンダ、両国の協力の重要性につき理解を深め、緊密なネットワークを育むための多彩な機会を提供するプログラム。米国モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団との共同事業。公募により選抜された研究者、非政府団体職員、米国政府職員など多様な日本専門家が2年にわたり日米両国でのフィールドトリップ、ワークショップなどに参加し、アドバイザー(エズラ・ヴォーゲル ハーバード大学名誉教授等)による指導を受ける。平成27年度は第3期生の訪日プログラムを行った。

2015 年 4 月下旬の安倍総理訪米時には、1 期から 3 期までの本プログラム参加者 42 名のうち 32 名が、日本大使館による事前事後ブリーフィング、総理登壇シンポジウム、米議会でのシンポジウム等へ参加し、総理訪米に関する米メディアでの情報発信に貢献した。総理訪米後には、2 期生のジェフリー・ホーナン・笹川平和財団 (米国) 研究員が 2015年 5 月の「Foreign Affairs」誌に "Abe Expresses Himself"と題する論評を寄稿、「あらゆる面で、安倍総理の米国上下両院合同会議におけるスピーチは成功であった」と高く評価したことをはじめ、本プログラム参加者から各種メディアに多数の寄稿がなされた。

参加者による新聞・オンライン誌等への寄稿・インタビュー掲載は平成 27 年度だけで少なくとも 79 件にのぼり、「Foreign Affairs」、「The Wall Street Journal」、毎日新聞など日米の影響力ある媒体で発信されていることが確認されている。

(エ) 日米草の根交流コーディネーター派遣プログラム (Japan Outreach Initiative:「JOI」)

日米センターのミッションの一つである「日米両国の各界各層における対話と交流の促進」実現に向けて、日本との交流の機会が比較的少ない米国の南部・中西部地域にボランティアとして草の根交流コーディネーター(毎年3~5名程度)を2年間派遣。

平成27年度は新規に4名のコーディネーターを米国に派遣(第14 期生) したほか、継続派遣中の第12期、13期生として9名、合計13 名が米国の大学や日米協会を拠点に学校や地域で日本紹介活動を行っ た。27年度の1年間での延べアウトリーチ数(イベントや催し参加者 数)は77,749人にのぼり、米国の地域レベルでの日本理解や日米交流 の促進に貢献している。平成27年度末日時点での総アウトリーチ数は、 統計を開始した 2003 年度 (第1期2年目) 以降、延べ85万人を超える。 近年、米国に残ってアウトリーチや日本文化紹介活動を継続する元コ ーディネーターの活躍が顕著である。平成21~23年度にウェスタン・ ミシガン大学曽我日本センター(ミシガン州)に派遣された第8期の吉 本道子氏については、任期終了後に派遣先の大学院に留学し、平成26 年度に大学は正規のアウトリーチ・コーディネーターのポストを新設、 吉本氏を採用した。なお同ポストは、日本研究機関支援プログラムによ る同大学への支援を経て自立化したもの。(このほか、元派遣先大学の 大学院に進学し、同時に日本文化のアウトリート活動を継続するプログ ラム卒業生も複数出ており、日本理解促進とともに事業の狙いとする草 の根交流の担い手育成でも着実に成果が出ていると言える。

(オ) 日米センター一般公募助成(草の根交流・教育): 日米交流財団「JETAA 組織基盤強化」(3年計画事業の3年目)

全米各地に 19 ある JET 同窓会組織 (JETAA) の組織基盤強化、ネット ワーク強化・新たな中央組織の立ち上げを目的とするプロジェクト。事 業1年目の2013年から米国各地にあるJET支部の個別訪問等により各 支部及びその他の関係者と丁寧に意見交換を重ね、民主的な形で合意形 成を図りながら、設置に必要となる米国の非営利団体法人格 501(c)(3) を 2015 年 7 月に取得、8 月に US.JETAA として初めての理事会を開催し、 目標であった「米国 JET 同窓会(USJETAA)」の新規設置を事業3年目に 達成。立ち上げから間もなく、メンバー向けソーシャルメディアやウェ ブサイト、またオンライン会員名簿データベースを矢継ぎ早に構築、テ クノロジーを駆使したメンバー確保に迅速に取り組んでいる。また、一 般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)や経済同友会、米国笹川平和財 団といった団体が資金面を含めた同組織への支援に手を挙げ始め、「オ ールジャパン」による取り組みとなっている。全米で約30,000人と言 われる JET 同窓生は、日米関係強化にとっても極めて重要な資産の一つ であり、米国における日本理解を促進する意味でも、その方向付けに適 した組織基盤が確立されたことは、特筆すべき成果事例と言える。

## <前年度評価結果>

●日本研究支援の成果検証は、定量的指標ではなく中長期的な成果を踏ま えた定性的評価に大きく依存するところ、日本研究をめぐる環境の変化 も踏まえ、日本研究支援を通じて達成すべき目標を整理すると共に、従 来の支援の成果の把握も踏まえ、予算制約の中でも一層戦略的なプログ

ラム運営を行うことを期待。 ●法人の支援が契機のひとつとなって民間資金の導入にも成功した実績に ついて、今後も、企業や他団体からの日本研究支援を獲得するための触 媒としての一層の役割を果たすべく、既に実施中の施策を含め、企業や 他団体との連携強化や広報に一層取り組むことを期待。 ●知的交流について、事業成果を定着させ中長期的な成果に繋げるために も、事業参加者に対するフォローアップやネットワーク化を充実させる ことを期待する。また、外交環境の変化を十分に把握し、外交上の必要 性を踏まえつつも、政府から一定の自律性をもって業務運営を行う独立 行政法人として、また専門機関としての経験と知見を活かした事業の企 画・実施を期待したい。 <前年度評価結果反映状況> ●日本研究の中核である日本研究機関支援について、プログラム運営の一 層の戦略化に着手した。 ●平成26年度に引き続き、日本たばこ株式会社からの寄付金により、ロシ ア(サンクトペテルブルク大学、極東連邦総合大学)の学生、教員の招 へいを平成27年度に行った。 平成26年度はサンクトペテルブルク大学より3名の学生を招へいする に留まっていたが、平成27年度はサンクトペテルブルク大学より学生 を14名、極東連邦総合大学より学生5名及び教員2名の計21名を招へ いした。 ●知的交流会議助成において事業実施後の相互理解・信頼の深化、ネット ワーク形成の度合い等の設問を報告書に明記した。また、日中知的交流 強化(中国知識人招へい)においては、人選にあたり在外公館から推薦 を得るとともに、現地における独自の活動と人脈の蓄積を基礎に自主的 な人材発掘を進め、目的に沿った多様な分野の人材の訪日実現に努め ●平成27年5月の総理訪米の機会をとらえ、日米次世代パブリック・イン テレクチュアル・ネットワーク事業の過去の参加者の一部を日本大使館 のブリーフィングならびに総理が出席するセミナーに参加せしめ、総理 訪米に関する正しい情報をインプットし、米国内での発信強化につなげ た。また、安倍フェローシップではリトリートやセミナーの開催、新規 フェローへの助言等、フェローシップ受給期間後もフェローがコミュニ ティの一員として生涯にわたる関与を促すようなさまざまな工夫を行 っている。 4. その他参考情報

|             |                                                                                                    |                        | 事業実            | 事業実施状況                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム       | 事業概要                                                                                               | 件数                     | 国数             | 来場者数<br>参加者数<br>成果発表数                                                                                                         |
|             |                                                                                                    | [前年度]                  | 〔前年度〕          | 等<br>〔前年度〕                                                                                                                    |
|             | 海外での日本研究の中核的たの割を担う機関での日本研究の中核的                                                                     | 65機関                   | 26か国・地域        | 参加者(セ≥ナー/講義)5,815人<br>成果物 5点                                                                                                  |
| 日本研究機関支援    | 中核的機関としての発展が見込まれる機関に対し、日本研究の基盤強化に必要性の高い各種支援を行う。                                                    | 〔65機関〕                 | 〔 28か国・地域<br>〕 | [ セミナー等参加者:5,586人、講義受講者:2,100人、図書客贈点数:456点(利用者見込み12,470人)、成果物:29点、研究発表:187件]                                                  |
|             | 中国における日本語・日本研究、日本との交流に携わる人材の養成を目的に、中国教育部との共和国事業として、北京                                              | 2機関                    | 1か国            | 大学院修士・博士課程(北京外大)<br>専門家派遣7ポスト(9人)<br>修士課程訪日研究12人<br>博士課程フェロー6人<br>現代日本研究講座(北京大)<br>専門家派遣9ポスト(9人)<br>博士課程訪日研修18人               |
| <b>4</b>    | か国語大学北京日本学研究センター大学院修士・博士課程、ならびに北京大学現代日本研究センター大学院博士課本研究センター大学院博士課程を運営。                              | 〔2機関〕                  | 〔1か国〕          | 〔大学院修士・博士課程(北京外大)<br>大)<br>専門家派遣7ポスト(7人)<br>修士課程訪日研究16人<br>博士課程フェロー4人<br>現代日本研究講座(北京大)<br>専門家派遣11ポスト(11人)<br>博士課程訪日研修20人<br>〕 |
| ,           | 諸外国の優れた日本研究者<br>および若手研究者に、最長14                                                                     | 新規119名<br>継続61名        | 43か国・地域        | フェローの発表件数:107件                                                                                                                |
| 日夕年光ノエコーンシン | の活動を行う機会を提供する。                                                                                     | 〔新規113<br>名、継続87<br>名〕 | 〔 42か国・地域<br>〕 | 〔フェローの発表件数:227件〕                                                                                                              |
| 日本研究ネットワーク  | 多様な研究者や研究機関の                                                                                       | 5件                     | 11か国・地域        | 参加者:47人、成果物:2点                                                                                                                |
| 強化【主催】      | 本ツアノーン梅米寺に見りる事業を実施する。                                                                              | 〔5件〕                   | 〔8か国・地域〕       | 〔七三十一参加者:160人、主要参加者:73人〕                                                                                                      |
| 日本研究ネットワーク  | 多様な研究者や研究機関の<br>ネットワーク構築等を進める                                                                      | 26件                    | 25か国           | 参加者数:7,756人、成果物4点                                                                                                             |
|             | ため、海外の日本関連学会等<br>の活動を支援する。                                                                         | 〔27件〕                  | 〔21か国〕         | 〔参加者:2,897人、成果物6点〕                                                                                                            |
| 知的交流強化(対話事  | 諸外国の機関・知識人との協力のもとに、国際会議、セミカのもとに、国際会議、セミカのもとに、国際会議、セミカのもとに、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 19件                    | 9か国            | 来場者:233人、招へい者・派遣者<br>等参加者:55人、成果物2点                                                                                           |
| 業)【主催】      | アー、アークショック、派尾・伯へい事業等の知的共同事業を実施する。                                                                  | 〔23件〕                  | 〔12か国〕         | 〔来場者:921人、招聘者·派遣者等主要参加者:114人、成果物3点〕                                                                                           |

|                        |                                                     |             | 事業舅           | 事業実施状況                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| プログラム                  | 事業概要                                                | 件数<br>〔前年度〕 | 国数〔前年度〕       | . <del></del>                             |
| 知的交流強化(対話事             | 日本と諸外国との間の共通課<br>題、相互関係の強化、または<br>相互理解の深化等に資する      | 52件         | 34か国・地域       | 、明平反〕来場者・参加者∶9,131人                       |
| 成】                     |                                                     | 〔47件〕       | 〔28か国·地域<br>〕 | 〔来場者:8,071人<br>事業参加者:1,207人<br>成果物等:40点〕  |
| 本理解特別プロ                | 現代日本に対する理解促進と<br>次世代の知日派研究者育成<br>を目的とし、海外の大学にお      | 3件          | 3か国           | 事業参加者(受講者、セミナー参<br>加者等)∶414人              |
| (米国以外)                 | ける社会科学分野の現代日本関連講座開設や講義拡充<br>のための支援を行う。              |             |               |                                           |
| 知的交流強化(人材育成・フェローシップ事業) | 日本国内の青年や学生の団<br>体、または地域社会に根ざし<br>た社会的活動を行うグループ      | 21件         | 32か国・地域       | 参加者数:776人                                 |
| 【地域リーダー・若者交流助成】        | やNPO等が実施する国際対話・交流活動に対し、経費の一部を助成する。                  | 〔30件〕       | 〔26か国・地域<br>〕 | 〔来場者:2,890人<br>事業参加者:1,067人<br>成果物等:11点 〕 |
| 知的交流強化(人材育成・フェローシップ事業) | 東欧・中東・アフリカ地域の若<br>手研究者・実務家・ジャーナリ<br>スト・NGO関係者等に対し、日 | 8名          | 8か国・地域        | フェロー:8人                                   |
| 【知的交流フェローシップ(招へい)】     | 本と当該地域との共同課題等に関する日本での調査・研究活動を行う機会を提供する。             | 〔7名〕        | [ 6か国 ]       | 〔フェロー:7人〕                                 |
| <b>分</b> 人重業           | 海外拠点が、その施設やネットワーク等を活用して、本部関トの無限とは、 大がに相             | 146件        | 20か国          | 参加•来場者:95,290人                            |
| F                      | 地ニーズに機動的に対応した事業を企画・実施する。                            | 〔169件〕      | 〔31か国〕        | 〔来場者:20,631人〕                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                          | 平業         | 事業実施状況                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業概要                                                                             | 件数                                       | 国数〔前年度〕    | 来場者数<br>参加者数<br>成果発表数(出版·報告書含む)<br>等                                                                                          |
| }<br>}<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 両国の政策形成に関連する研究を<br>行う日米の学者・研究者、ジャーナリ                                             | 24件<br>(H27年度に支出の<br>あったフェロー人数<br>合計)    | 1か国        | フェロー人数:24名<br>内訳<br>内訳<br>124採用分(1)<br>125採用分(3)<br>126採用分(11+2)<br>1427採用分(7)<br>開連イベント参加人数:のべ104名<br>出版実績<br>英文40点<br>和文28点 |
| y and a second a second and a second a second and a second a second and a second an | A ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                         | 〔 27件<br>(H26年度に支出の<br>あつたフェロー人数<br>合計)〕 | 〔1か国〕      | [ フェロー人数:27名<br>内訳<br>内訳<br>H24採用分(3)<br>H25採用分(11+2)<br>H26採用分(9+2)<br>関連イベント参加人数:のべ82名<br>出版実績<br>英文51点<br>和文21点]           |
| ーディネー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米国の南部・中西部の機関(大学、日米協会など)に日本文化・社会を日米協会など)に日本文化・社会を紹介するコーディネーターを2年間派遣、当該地域で日本に関するレク | 14件<br>(12期5名+13期5名<br>+14期4名)           | 1か国        | アウトリーチ数:77,749名<br>活動報告書:10点(12期+13期)                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | チャー・デモンストレーションなどの<br>日本文化紹介活動等を通じて日本<br>理解を促進する。米国非営利団体の<br>ローラシアン協会との共催事業。      | [13件<br>(11期 3名+12期 5<br>名+13期 5名)]      | 〔1か国〕      | 〔アウトリーチ数:56,815名<br>活動報告書:8点(11期+12期)〕                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米国エス<br>ニック・コミュ<br>ニティ<br>ニティ<br>知識人招へ<br>い                                      | 2件、3名<br>(ユダヤ系2名、ヒス<br>パニック系1名)          | 1力国        | イベント来場者: 208名<br>参加者数: 3名<br>報告書: 0(H27年度分については翌年度<br>報告書: 298名                                                               |
| 日米交流強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 流事業、セミナー・シンポジウム、共同研究等を主催事業として企画・実施する。<br>人リーダー・シンポジウム                            | 1件、11名<br>〔1件、11名〕                       | [国は1] 国の1] | (集号 株 集 車 3 中 5 2 H) ヴリ: 書 子 株 ま 車 3 中 5 2 H) ヴリ: 早 子 株 子 人 ベント み ら ら き き き き き き き き き き き き き き き き き                       |
| <b>&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現代日本に対する理解促進と次世代の知日派研究者育成を目的とし、                                                  | 4件                                       | 国は1        | 成果物 合計1点                                                                                                                      |
| 米国分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 海外の大学にあげる在会科学が野の現代日本関連講座開設や講義拡充のための支援を行う。                                        | [ H27年度より開始]                             | 〔1か国〕      | 〔H27年度より開始〕                                                                                                                   |
| 日米交流助成(一般公募助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現代社会の課題や地球規模の課題<br>解決に向けた日米の共同研究や知<br>的対話、日米両国市民の相互理解                            | 58件<br>(うち、CGPNY助成<br>29件)               | 国は1        | 成果物 合計60点                                                                                                                     |
| ク日米センター助成)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | を促進する草の根交流・対日理解促進事業に対し、費用の一部を助成する。                                               | 〔67件<br>(うち、CGPNY助成<br>36件)〕             | [1か国]      | 〔成果物 合計69点〕                                                                                                                   |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関 | する基本情報                |               |                                      |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| No. 5        | 「アジア文化交流強化事業」の実施      |               |                                      |
| 業務に関連する政策・施  | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策  |               |                                      |
| 策            | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進 |               |                                      |
| 当該項目の重要度、難易  |                       | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表                    |
| 度            |                       | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の促進)             |
|              |                       |               | 平成 27 年度基金シート番号 27-003 (アジア文化交流強化基金) |

| 主要な経年デー                       | -タ     |                          |             |             |                |                 |             |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| ①主要なアウト                       | プット(アウ | トカム)情報                   |             |             |                |                 |             |
| 指標等                           | 達成目標   | 基準値<br>(前中期目標期<br>間最終年度値 | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度    | 平成<br>27 年度     | 平成<br>28 年度 |
|                               |        | 等)                       |             |             |                |                 |             |
| (1) "日本語                      | パートナーズ | "派遣事業                    |             |             |                |                 |             |
| 派遣人数                          |        |                          |             |             | 100            | 170             |             |
| 派遣機関数/国<br>数                  |        |                          |             |             | 134 / 5        | 231 / 8         |             |
| アンケート「有意義」<br>度               |        |                          |             |             | 98%            | 99%             |             |
| アンケート「対日関<br>心/理解促進へ<br>の貢献」  |        |                          |             |             | 96%            | 96%             |             |
| (2) 市民交流                      | 促進・支援  |                          |             |             |                | <u> </u>        |             |
| 主催事業 件数/人数                    |        |                          |             |             | 7<br>/ 1, 257  | 6<br>/ 3,860    |             |
| 助成事業 件<br>数/人数                |        |                          |             |             | 46<br>/74, 847 | 64<br>/240, 801 |             |
| 主催事業アンケート<br>「有意義」度           |        |                          |             |             | 98%            | 97%             |             |
| (3) ネットワ                      | ーク構築促進 | ・支援                      |             |             |                |                 |             |
| フェローシップ(派遣・招へ<br>ハ) 件数/人<br>数 |        |                          |             |             | 2 / 2          | 19 / 19         |             |
| ネットワーク<br>形成支援 件              |        |                          |             |             | 2 / 2          | 20 / 359        |             |

| ②主要なインプット            | 青報(財務情      | 報及び人員に      | 関する情報)      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度 | 平成<br>28 年度 |
| 予算額(千円)              |             | 10, 167     | 2, 866, 023 | 3, 580, 045 |             |
| 決算額 (千円)             |             | 11, 912     | 1, 227, 021 | 3, 107, 863 |             |
| 経常費用(千円)             |             | 6, 819      | 1, 228, 297 | 3, 077, 561 |             |
| 経常利益 (千円)            |             | 0           | 0           | 0           |             |
| 行政サービス実<br>施コスト (千円) |             | _           | ı           | _           |             |
| 従事人員数                |             | _           | 15          | 20          |             |

| 数/人数      |        |    |  |           |            |  |
|-----------|--------|----|--|-----------|------------|--|
| 主催事業アンケート |        |    |  | 100%      | 92%        |  |
| 「有意義」度    |        |    |  | ŕ         | -          |  |
| (4) 共同・協作 | 動作業促進· | 支援 |  |           |            |  |
| 主催事業 件    |        |    |  | 40 /      | 77 /       |  |
| 数/人数      |        |    |  | 65, 045   | 291, 447   |  |
| 助成事業 件    |        |    |  | 21        | 77         |  |
| 数/人数      |        |    |  | / 3, 413  | / 101, 488 |  |
| 主催事業アンケート |        |    |  | 98%       | 96%        |  |
| 「有意義」度    |        |    |  | 90 70     | 90%        |  |
| (5)海外拠点   | 主導事業   |    |  |           |            |  |
| 件数/人数     |        |    |  | 46        | 116        |  |
| 计数/八数     |        |    |  | / 72, 720 | / 175, 283 |  |

注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。

<sup>※</sup>海外事務所における事業費・従事人員数は含まない。

| 3. | 各事業年度の業務に     | 係る目標、計画、     | 業務実績、年度評       | 価に係る自己評価別  | 及び主務大臣による評価                                 |                  |           |        |
|----|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
|    | 中期目標          | 中期計画         | 年度計画           | 主な評価指標     | 法人の業務実績・自己評価                                |                  | 主務大臣に     | よる評価   |
|    |               |              |                |            | 業務実績                                        | 自己評価             |           |        |
|    | 平成 25 年 12 月に | 平成 25 年 12 月 | 「文化のWA         | <主な定量的指標   | <主要な業務実績>                                   | <評定と根拠>          | 評定        | A      |
|    | 政府が発表した「文     | に政府が発表した     | (和・環・輪)プ       | >          |                                             | <u>評定: A</u>     | <評定に至っ    | た理由>   |
|    | 化のWA(和・環・     | 「文化のWA       | <br>  ロジェクト〜知り | なし         | アジアセンター事業実施の基盤強化                            | 根拠:              | 2 年目を迎    | えた本事業  |
|    | 輪) プロジェクト~    | (和・環・輪)プ     | 合うアジア~」の       |            |                                             | 本項目は、新しいアジア      | は、予算額、    | 決算額とも  |
|    | 知り合うアジア~」     | ロジェクト〜知り     |                | <その他の指標>   | 「アジア文化交流強化事業」は、2013 年 12 月の日・ASEAN 特別首脳会議で安 | 文化交流政策「文化の WA    | に大幅に増大    | し、「日本語 |
|    | の一環として、平成     | 合うアジア~」の     | 一環として、日本       | ① "日本語パー   | 倍総理が発表した新しい文化交流政策「文化の WA(和・環・輪)プロジェクト」      | (和・環・輪)プロジェク     | パートナーズ    | 」派遣事業  |
|    | 32 年度までの間、日   | 一環として、平成     | とアジアの芸術        | トナーズ"平成    | に基づき、2014年4月に国際交流基金内に設置されたアジアセンターを中核に、      | ト〜知り合うアジア〜」の     | 及び双方向の    | 文化芸術交  |
|    | 本とアジアの芸術      | 32 年度までの間、   | 家、文化人、知識       | 27 年度派遣数   | 日本語学習支援事業と芸術・文化の双方向交流事業を柱として平成26年度から        | 中核的な部分を占めるもの     | 流事業を本格    | 的に実施し  |
|    | 家、文化人、知識人     | 日本とアジアの芸     | 人などの文化の担       | 総計 250 名(7 | 開始。日本とアジアの交流の裾野をひろげ、持続的なネットワーク/プラット         | として補正予算として措置     | た。        |        |
|    | などの文化の担い手     | 術家、文化人、知     | <br>  い手のネットワー | か国)        | フォームを創造し、新しい価値やムーブメントを生み出すため、様々な分野で         | され、2014年3月の中期目   | 「日本語/     | ペートナー  |
|    | のネットワーク化と     | 識人などの文化の     | <br>  ク化とアジア域内 | ② 「ふれあいの   | ASEAN 諸国を主対象とするアジアと日本との文化交流を抜本的に強化すること      | 標変更によって新たに追加     | ズ」派遣事業    | では、ジャ  |
|    | アジア域内の市民の     | 担い手のネットワ     |                | 場」開設       | を目的としている。                                   | された政策的な重要度の高     | カルタにおけ    | るテロ事件  |
|    | 相互理解を促進する     | ーク化とアジア域     | の市民の相互理解       | ③ "日本語パー   | 新しく打ち出された政策の要請に応えるべく、着実かつ迅速に事業実施体制          | い事業であり、"日本語パー    | 発生による治    | 安問題の影  |
|    | 双方向交流事業、ア     | 内の市民の相互理     | を促進する双方向       | トナーズ"派遣    | を整えた平成 26 年度に続き、平成 27 年度は以下のとおり基盤を強化した。     | トナーズ"派遣事業と双方     | 響により,目    | 標派遣数の  |
|    | ジアの日本語教育機     | 解を促進する双方     | 交流事業、アジア       | 先における日     |                                             | 向の文化芸術交流事業を両     | 「総計 250 名 | 」には達し  |
|    | 関の活動を支援する     | 向交流事業、アジ     | の日本語教育機関       | 本理解促進/関    | ア. 海外連絡事務所の開設(ラオス、カンボジア)                    | 輪として、2020年までに日   | なかったもの    | の、新規に  |
|    | ための日本からの人     | アの日本語教育機     | の活動を支援する       | 心向上、学習意    | ラオス及びカンボジア政府との協議を経て、ビエンチャン(ラオス)及びプノ         | 本と ASEAN を中心としたア | 170 名を派遣  | し、派遣国  |

<sup>※「</sup>達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標。

<sup>※</sup>平成26年度及び27年度の「決算額」と「予算額」の差額は、一部事業が翌年度以降の実施となったため等。

<sup>※</sup>人件費は、「予算額」「決算額」「経常費用」のいずれにも含まない。

材派遣事業等を集中 的に行い、ASEA N諸国を主対象とす るアジアと日本との 文化交流を抜本的に 強化する。

関の活動を支援す るための日本から の人材派遣事業等 を集中的に行い、 ASEAN諸国を 主対象とするアジ アと日本との文化 交流を抜本的に強 化する。

具体的には以 下のア〜エを実施 する。

ア アジアにおけ る日本語教師の 本語学習者と日 本人の交流の機 会の増大を目的 とする、現地日本 語教師・学習者の パートナー役と なる人材を日本 から各国の日本 語教育機関に派 遣する事業を実 施する。

イ アジアにおけ る一般市民の間 の幅広い交流促 進と相互理解の 基盤拡充を目的 とする、現地機関 との連携による 各国文化紹介·情 報提供事業、及び 市民交流事業を 実施・援助する。

ための日本からの 人物派遣事業等を 集中的に行い、A SEAN諸国を主 対象とするアジア と日本との文化交 流を抜本的に強化 する。

具体的には以 下のア〜エを実施 する。平成27年度 は特に、26年度に 開始した事業の拡 活動支援及び日 充、本格化に取り

アジアにおけ

る日本語教師の 活動支援及び日 本語学習者と日 本人の交流の機 <評価の視点> 会の増大を目的 とする、現地日本 語教師・学習者の パートナー役と なる人材を日本 から各国の日本 語教育機関に派 遣する事業を実 施する。

平成27年度は、 26 年度に派遣を 開始した 5 か国 に加え、現地ニー ズを踏まえた上

欲向上の回答 割合 80%以上

- ④ 各国文化紹介、 情報提供、市民 交流事業の実 施件数(下記 ⑤. と合わせて 140件〔1000件 ÷7年に相当])
- ⑤ グループ交流、 個人の招へ い・派遣、人材 育成、交流基盤 構築事業の実 施件数(上記 ④. と合わせて 140 件〔同前〕)
- ⑥ 共同制作、共同 研究等協働事 業の実施件数 (140 件〔同 前〕)

①日本語教師活 動の支援及び 日本語学習者 の日本人との 交流機会増大 のための人材 を各国の日本 語教育機関に の実施

②市民間の幅広 い交流促進と 相互理解の基 盤拡充のため の各国文化紹 介・情報提供事 ンペン(カンボジア)にアジアセンター連絡事務所を開設し、東南アジアにおけ る拠点を計7か所とした。

事務所の開設により両国における事業展開のための基盤が整備され、2015 年 │ としている。 10月の事務所開設から年度末までに「ダンス・ダンス・アジア」ラオス・カンボ ジア公演、カンボジアにおける日本映画祭、「リーグ「大宮アルディージャ」ラ オス派遣等の事業を実施した。なかでもカンボジアにおける日本映画祭は、東京 | 続き、国内スタッフの増員 | る日本理解促進/関心向 国際映画祭 2014 にて国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞した同国のソ ト・クォーリーカー監督の協力を得て開催したものであり、26年度事業の人的ネ ットワークが新たな事業展開に繋がった好例である。日本映画 17 本を上演して 5,400 人を動員し、同国では過去最大規模の日本映画祭となった。日本人や日本 社会に根付いた価値観や姿勢は広く共感と感動を呼び、一般の観客はもちろん同 国政府関係者からも、28年度以降の継続開催を望む声が多数寄せられた。

"日本語パートナーズ"派遣事業についても、両国政府及び派遣先候補校との 調整を進め、28年度からの新規派遣を準備した。

## イ. 組織・体制整備

「アジア文化交流強化事業」をより効率的・効果的に実施・拡充するため、前年 度に引き続き人員配置の適正化に努めた。国内では、基金内の配分調整により職 **員をさらに確保、また各プロジェクトの具体化に伴い嘱託職員を増員するとも** ■ に、5 チーム制に再編成した。東南アジアの各拠点においても、"日本語パートナ ーズ"事業の新規派遣や派遣人数拡大に伴う諸業務への対応、各分野における文 | ズ"派遣事業においては、 | 379 件を実施した。また、 化事業の拡大のため、海外調整員を順次増員し、年度末の人員体制は国内65名、 海外 25 名、計 90 名となった(前年度末の人員体制は国内 42 名、海外 14 名、計 56 名)。これにより各事業を着実に実施し、ASEAN を中心とする対アジア事業と して 3,108 百万円(前年度比 153%増)を執行した。

#### ウ. 事業諮問委員会の開催

東南アジア 10 か国及び日本の文化人等有識者から成る諮問委員会の第 2 回を │ 75,263 人に対する日本語教│いる。一過性の事業では 東京で開催。2年目の主要事業について、"日本語パートナーズ"派遣事業参加者、 映像事業・スポーツ交流事業の共催団体代表など外部スピーカーの協力も得て報 告した。諮問委員からは、第1回諮問委員会で提言のあったネットワーク形成や 人材育成に留意した双方向交流・相互理解の促進が高い評価を得るとともに、 派遣する事業 | 2020 年以降に残しうるアジアセンター事業のレガシーや今後の更なる事業展開 について助言と提案を得た。

## 工. 広報活動

平成26年度に開設したアジアセンターウェブサイトをリニューアルした結果、 年間 93.7万 (月平均 7.8万) のアクセス数を得た (前年度比 2.9倍)。

特に"日本語パートナーズ"派遣事業については、より多くの応募を獲得する ため大型広告キャンペーンを実施した結果、通年で4.1倍の応募倍率を達成した。

ジアとの交流を飛躍的に拡 数では目標の7か国に対 大・進化させることを目的

2年目となる平成27年度 | 指標では、「日本語パー においては、初年度に引き とチーム再編、海外拠点ス タッフの増員、さらにはア 割合は目標値である ジアセンターのみならず法 80%を大きく上回る 人全体の課題として本項目 96%という結果を得た。 を推進するための内部調しまた、危機管理面でも、 整、新たな海外拠点(ビエ ンチャン、プノンペン)の 平成 28 年度から健康相 開設等、事業実施のための | 談員を派遣する準備を行 基盤を整備しつつ、"日本語」い事業のサポート体制を パートナーズ"派遣事業、 双方向の文化芸術交流事業 の双方について、各種事業 事業については、事業実 を本格的に実施した。

27 年度に帰国したパートナ ーズ 168 人(うち 69 名は 26 | アジア映画の交流事業を 年度派遣) は、220 校の中 はじめ、中長期的な交流 学・高校・大学で、アシス 基盤の構築に努めた結 タントとして現地日本語教 果、日本各地の芸術祭と 師 459 人を補佐し、生徒 育に従事したが、派遣先にしなく、継続的実施、事業 ついても、従来日本人が教 終了後の波及を通じて域 **壇に立ったことがない地方** 内の双方向の交流、理解 校にまで派遣しており、大一が着実に進んでいる。 きなインパクトを派遣国に もたらした。 "日本語パー 諸国との首脳会談におい トナーズ"派遣先における 日本理解促進/関心向上、学 おり、ASEAN 諸国を主対 習意欲向上の回答割合は | 象とするアジアと日本と 96%と、目標値である 80% を大きく上回る結果を得て「化するとの本事業の所期 いる。また、教室外でも、

し8か国となり、着実な 実施を進めた。定量的な トナーズ」派遣先におけ 上、学習意欲向上の回答 インドネシア及びタイに 補強している。

双方向の文化芸術交流

施件数の目標値である "日本語パートナー 280 件を大幅に上回る 東京国際映画祭を通じた の連携・協力に広がって

> これらの取組は、ASEAN て度々言及・評価されて の文化交流を抜本的に強 の目標を質的に上回って

アジアにおけ る文化芸術・知的 交流分野の共 同・協働の取組み に向けた、専門家 の間の交流促 進・深化とネット ワーク構築・強化 を目的とする、グ ループの交流事 業及び個人の招 へい・派遣事業を 実施する。

に 2 か国以上増 やし、総計 250 名の"日本語パー トナーズ"の新規 派遣を行う。ま た、地方自治体等 との連携や広報 の強化により、応 募者拡大を目指

る一般市民の間

ェ アジアにおけ イ アジアにおけ る文化芸術・知的 交流分野の専門 家・専門機関が取 り組む共同制作 や共同研究等協 働事業及びその 成果発信事業を 実施・援助する。

で、派遣先国を更

の幅広い交流促 進と相互理解の 基盤拡充を目的 とする、現地機関 との連携による 各国文化紹介•情 報提供事業、及び 市民交流事業を 実施・援助する。 平成 27 年度 は、26 年度の調 査結果及び事業 実施を踏まえ、 「ふれあいの場」 (仮称)開設を目 指す。また特に、 災害復興·防災、 多文化共生とい った重点分野・テ ーマにおける市

民交流事業の企

流事業の実 施•援助

③文化芸術·知的 | 交流分野の共 同・協働の取組 みに向けた、専 促進・深化とネー ットワーク構し 築・強化のため の交流事業及 び招へい・派遣 事業の実施

同制作や共同 研究等協働事 業及びその成 果発信事業の 実施•援助

業及び市民交 付随して、キャンペーンサイトからアジアセンターウェブサイトへ235.397人の 流入を導き、アジアセンター事業の国内における認知度向上に繋がった。

また、SNS (Facebook、Twitter) を通じた情報発信を、ウェブサイトの運営と 連携して積極的に行った結果、SNS からウェブサイトへの流入が大幅に増加(前 | 117,234 人に対して日本文 | て目標の 120%以上を達 年度比2倍) するなど、より効果的な広報を実施することができた。個別の文化 事業についても、「HANDs! -Hope and Dreams Project!-」、「ダンス・ダンス・ア ジア | 及び「アンサンブルズ・アジア | の特設 Facebook を立ち上げ、合計 601,178 | 起に極めて大きく貢献して 門家間の交流 │のリーチ数を得た。さらに、月間 400 万のアクセス数を擁するカルチャーWEB マ ガジン「CINRA. NET」に、アジアセンターが実施した文化事業に関する連載記事 を掲載し、国内における認知度向上と理解促進に努めた。

## "日本語パートナーズ"派遣事業

日本語学習支援のための"日本語パートナーズ"派遣事業は、シニア・学生等 ④ 文化芸術・知的 | の人材を現地日本語教師のアシスタントとして各国の学校現場に派遣するもの 交流分野の共 | で、平成32年度までに3,000人以上を派遣予定。学校現場で教師・学生を支援す るだけでなく、"日本語パートナーズ"(以下、パートナーズ)自身も派遣先の文 化・言語を学び相互理解を深めることで、日本とアジアの交流の裾野拡大を図る。 - 27 年度に帰国したパートナーズ 168 人(うち 69 名は 26 年度派遣)は、220 校 | 的に展開した結果、①市民 | <指摘事項、業務運営上 の中学・高校・大学等で、459人の現地日本語教師に対してアシスタントとして 関わり、75,263人の生徒に対する日本語教育に従事した。課外活動や学内行事、 地域の日本文化祭にも積極的に協力して日本文化を紹介し、生徒・教師・地域住 民のべ117,234人の参加を得た。

#### ア. 派遣規模の拡大(国、派遣者数増加)

27 年度は、派遣先国を26 年度の5 か国から2 か国以上増やすとの目標につい て、シンガポール、ブルネイ、ミャンマーの3か国を加えた8か国に派遣し、目 標を達成した。既派遣国についても、各国教育省と交渉を重ねるなどして、受入 機関の拡大に努めた。

派遣人数については、①2016年3月に予定していたインドネシアへの短期派遣 が、同年1月のジャカルタにおけるテロ事件発生により中止になり、また、②イ ンドネシアへの長期派遣が応募者数不足のため計画数に満たなかったにも関わ らず、国際交流基金設立以来かつてない規模の長期派遣を実現し、計170人を新一下の通り。 規派遣した。派遣先についても、従来日本人が教壇に立ったことがない地方校に までパートナーズを送り込み、大きなインパクトを派遣国にもたらした。

目標の250名には達しなかったものの、後述のとおり広報強化に取り組み、28 │派遣事業について、27年度 │具体的で目に見える形の 年度派遣のための応募者数増加につなげた。未派遣国のカンボジア、ラオスにつ いては、各国教育省や学校との調整を重ね、28年度からの派遣開始に道筋をつけ | か国にミャンマー、シンガ | を可視化する必要があ

また、教務面の充実のためインドネシア、タイ、ベトナムの 3 か国に日本語教 │ か国に派遣し、「2 か国以上 │ 果だけでなく、現地での

の催しに積極的に協力し、 生徒・教師・地域住民のべ|過半数の評価指標におい 化を紹介して、草の根レベ 成している点、また、昨 ルでの日本に対する関心喚 | 年度開始の新規事業であ おり、総じて、将来の知日 層・対日関心層の拡大に大 | 度が高いにもかかわらず きな成果をあげつつある。

事業についても、着実に域 期の目標を上回る成果が 内の人的ネットワークを拡 | 得られている。 げ、文化の担い手となる人 材の育成を促進し、映像、 ダンス、音楽、美術、スポ | 果が得られている | が適 ーツ、知的交流、市民交流 | 当である。 の各分野で各種事業を本格 交流・ネットワーク構築事 | の課題及び改善方策> 業 193 件を実施して ●国際交流基金設立以来 393.718 人が参加、②文化創 | かつてない規模の派遣を 造協働事業 186 件を実施し て 419,539 人が参加、①② | ナーズ | 派遣事業は、 をあわせるとアジア文化交 2020 年度までの派遣人 流強化事業379件を実施し、 813,257 人の参加を得て、目 標値である年 280 件を大幅 に (379/280=1.35) 上回っ | 求められる。

さらに詳細な成果は、以

"日本語パートナーズ" は、派遣先国を 26 年度の 5 | 評価指標を策定し、成果 ポール、ブルネイを加えた8 る。その際、数量的な結

│課外活動や学内行事、地域│達成していると認められ る。本事業の実施では、 ることから事業制度設計 等の基盤整備に係る難易 短期間で高い効果を上げ 双方向の文化芸術交流している点等に鑑みて、所

> 以上により、評定はA 「所期の目標を上回る成

実施した「日本語パート 数の数値目標を念頭に、 危機管理面にも配慮しつ つ、更なる事業の拡大が

#### <その他事項>

主な有識者意見は以下 のとおり。

●2020 年以降の発展的 な事業の継続を見越し、

画・実施と支援を 継続・拡充する。

ウ アジアにおけ る文化芸術・知的 交流分野の共 同・協働の取組み に向けた、専門家 の間の交流促 進・深化とネット ワーク構築・強化 を目的とする、グ ループの交流事 業及び個人の招 へい・派遣事業を 実施する。

> 平成 27 年度 は、26 年度に試 験的に開始した、 アジア各国から の文化人招へい、 文化諸分野の専 門家を対象とし たグループ交流 事業やフェロー シップ供与事業 を拡充し、本格的 実施を始める。

エ アジアにおけ る文化芸術・知的 交流分野の専門 家・専門機関が取 り組む共同制作 や共同研究等協

育専門家を派遣したほか、危機管理面強化の一環として、インドネシア及びタイ に28年度から健康相談員を派遣するための準備を行なった。

## イ. 公募・選考・派遣前研修

27 年度より、自治体(福岡県)及び6大学(東京外国語大学、大阪大学、立教 | り同年3月に予定していた | い。 大学、明治大学、法政大学、文教大学)と連携協定を結んで推薦枠を設定した。 国際交流に積極的で本プログラムの趣旨に替同する自治体・大学との協力は広報 強化に繋がり、自治体推薦27名、大学推薦49名のパートナーズを確保した。

派遣前研修は、関西国際センター及び日本語国際センターで計5回実施し、派 遣先及び派遣者のニーズに合わせて内容の改善に努めた。

## ウ. 派遣状況と成果

27年度は、パートナーズ 170人を8か国、231機関へ派遣した。

- (ア)インドネシア:74名/中等教育機関94校
- (イ)タイ:52名/中等教育機関52校
- (ウ)マレーシア:20名/中等教育機関20校
- (エ)ベトナム:12名/中等教育機関48校
- (オ)フィリピン:9名/中等及び高等教育機関14校
- (カ)シンガポール:1名/高等教育機関1校
- (キ)ブルネイ:1名/教育省1校
- (ク)ミャンマー:1名/高等教育機関1校

27年度中に帰国したパートナーズ 168人について、派遣終了後、受入校に対し アンケート調査を実施したところ、約99%の受入校がパートナーズの活動を有意 義であったと評価した。

成果として、受入機関の日本語教育の発展や、教師や学習者の日本語運用力・ 日本語学習意欲の向上に貢献した事例が多数挙げられる。具体的には、インドネ シア、タイ、フィリピン、マレーシアのパートナーズ受入機関のうち、パートナ ーズ帰任後6か月以上が経過したところ(合計96機関)において、受入れ前と 比較して日本語の履修者数が増加した機関が全体の38.5%、日本語授業数が増加│的な情報発信、の4点によ│動しているのは喜ばし した機関が28.1%、現地で雇用される日本語教師が増加した機関が15.6%に上 った。また、ネイティブの日本人であるパートナーズが派遣されたことで多くの 学校で生徒の日本語学習意欲の高まりや積極的な日本語での会話といった変化 が見られ、日本語弁論大会等で上位入賞する生徒が増加し、日本語能力試験のN5、 N4 に合格する生徒やN3 に合格するカウンターパートの教師も現れた。

さらに日本文化・社会に対する関心拡大にも高い効果が認められ、日本語クラ ブ等が立ち上がり現在も継続している機関も48%にのぼり、より多くの生徒が日 本文化祭を立ち上げ参加するようになった。さらに、パートナーズ派遣がきっか | 教育専門家を派遣したほ けとなって日本の学校との交流が始まり現在も継続している機関が27.1%あり、 年賀状の交換や大学生・高校生の訪問受入れなど、日本との草の根交流のチャン │ として、インドネシア及び ネル強化にもつながっている。

た。派遣人数については、 ①2016年1月のジャカルタ におけるテロ事件発生によしによる評価も行ってほし インドネシアへの短期派遣 ●今後、「日本語パートナ を中止したこと、また、② インドネシアへの長期派遣 | 数拡大のために広報強化 が応募者数不足のため計画 | が必要であるが、合わせ 人数に満たなかったことかして危機管理体制の強化も ら、新規派遣は 170 人に留 | 必要。 まり、「250名」との目標に ●「日本語パートナーズ」 は達しなかったものの、国 派遣事業に対して投入資 際交流基金設立以来かつて 源にみあった成果が出て ない規模の派遣を実施してしいるのかやや不明確。投

一方で、今後の派遣人数 も必要と考える。 拡大に伴い質・量ともに十┃●予算の規模に比して、 分な人材を確保するため、「人員不足になりかねない ①大型広告キャンペーンの | ので、基金主催のプロジ 企画公募による幅広い関心 | ェクト・プログラムより の喚起、②自治体・大学と | は、助成型ないし公募型 の連携協力による安定した | のプロジェクト・プログ 人材確保、③説明会等の全 ラムを今後重視していっ 国展開とパートナーズ経験してはどうか。 者の協力を得た具体的説│●アジアセンターのビジ 明、④アジアセンターウェーョンは総花的な印象だ ブサイトや SNS による継続 | が、大規模かつ手広く活 り本事業の趣旨・成果の周しい。 知と応募者の開拓に努めた 結果、平成28年度派遣につ いては応募者が増加した。 また、教務面の支援充実の **|ためインドネシア、タイ、** ベトナムの3カ国に日本語 か、危機管理面強化の一環 タイに平成28年度から健康

増やす」との目標を達成し│教育機関や日本語指導体 制にどのような変化があ ったのか等、質的な分析

- ーズ」派遣事業の派遣人
- 資対効果について再検討

働事業及びその 成果発信事業を 実施・援助する。

平成27年度は、 26 年度に取り組 んでいない分野 や特に重点を置 くテーマにおけ る協働事業や、 2020 年を見据え て総合的に取り 組む大規模協働 事業の企画・実施 及び支援を継 続・拡充するとと もに、地方と連携 した事業の推進 によりアジア交 流のプラットフ ォーム強化を進 める。

パートナーズによる情報発信も活発に行われ、日本における赴任国(アジア) 理解の向上に大いに貢献している一方で、パートナーズ自身の進路にも影響を与 えており、帰国後に個人で現地の教育機関等に再度赴任しているケースもある。

年2回開催している"日本語パートナーズ"派遣事業委員会では、「パートナ | しアンケート調査を実施し ーズは派遣先国で日本語・日本文化を発信して日本への関心を喚起するのみなら | たところ、約 99%の受入校 ず、相手国の文化・社会から多くを学び、草の根レベルの双方向交流を実践して おり、日本と ASEAN 双方の人材育成事業として非常に効果が高い」との評価を得 た。総じて将来の知日層・対日関心層の拡大に大きな成果をあげつつある。

# エ. 帰国後のパートナーズのフォローアップ

帰国後のパートナーズのネットワークを強化するため、2015年9月、26年度 に派遣したパートナーズを対象とする感謝状贈呈式・交流会を開催した。当日は、 パートナーズ 60 名のほか、世耕弘成・内閣官房副長官、薗浦健太郎・外務大臣 政務官(当時)、駐日外国公館代表等、計100名の出席を得て、派遣期間中の諸 活動を報告した。

帰国後の動向について、27年度に帰国し、帰国後6ヶ月が経過したパートナー | ナーズ経験者同士のネット ズを対象にフォローアップ調査を実施した。有効回答52名中、帰国後も赴任国 に関する情報やニュースに関心をもっている人が100%、赴任校との交流を継続 している人が73%、赴任国の言語学習を継続している人が58%、日本語教育に 1 行われている。 携わっている人が44%、パートナーズ派遣事業への参加を周囲に勧めた者が92% おり、本事業はアジアの現場経験をもって国際交流・日本語教育に携わる人材の │本語パートナーズ"派遣事 育成に寄与しているといえる。一例では、複数のパートナーズ経験者が協力して│業委員会では、「パートナー 日本・タイの子どもたちを対象とする国際キャンプを企画し、「アジア・市民交 流助成」プログラムを活用して実現に至ったなど、パートナーズの経験がその後一本文化を発信して日本への の進路や活動に着実に影響を与えていることがうかがえる。

また、パートナーズ募集において経験者の声は極めて有用であり、後述する説|ず、相手国の文化・社会か 明会や外部イベントにおける活動内容報告等について、経験者のべ120人の協力 | ら多くを学び、草の根レベ を得た。

# オ. 事業の広報

本事業の趣旨・目的と事業成果を社会一般に周知することは、より多くの応募|効果が高い」との評価を得 者の獲得にとどまらず、日本人のアジア理解を深め、アジアの人々の日本に対す る関心を高める意味でも重要であることから、27年度についても、コミュニケー ション活動を積極的に行った。

募集では、派遣計画人数の大幅な増加に対応するため、インターネット等を活┃事業について、実施した事 用した大型広報キャンペーンに取り組み、通年で4.1倍の応募倍率を達成した。 また、全国各地で計47回の説明会を実施し、のべ約1,600名の参加者があった | わることなく、プロジェク 他、経験者と話す会の開催や、外部イベントでの積極的な説明の実施など、広報 | ト終了後もその成果を持 の拡大に努めた。

ウェブサイト、Facebook、メールマガジンを通じた情報発信にも引き続き力を | 国際映画祭をプラットフォ

相談員を派遣するための準 備を行なった。

派遣終了後、受入校に対 がパートナーズの活動を有 意義であったと評価した。 日本語の履修者数の増加、 生徒の学習意欲の向上、生 徒と教師の日本語運用能 力・日本理解の向上など、 各国における日本語教育の 発展に貢献した。

帰国後も、現地教師や生 徒との相互訪問例、パート ワークによる文化交流活動 など、継続的な交流活動が

年2回開催している"日 ズは派遣先国で日本語・日 関心を喚起するのみなら ルの双方向交流を実践して おり、日本と ASEAN 双方の 人材育成事業として非常に

双方向の文化芸術交流 業が一過性のイベントで終 続・発展させるため、東京

入れ、ウェブサイトには、派遣中の日本語パートナーズが自ら活動の様子を伝え | ームとしたアジア映画の交 る「今月の日本語パートナーズ」等の記事を合計 121 本掲載した。Facebook、メ ールマガジンは、募集情報等を伝える際に活用した。メールマガジンの登録者数 | 持続的な交流基盤の構築に は年度末時点で約4,800名に達し、その後も着実に増加している。

# 市民間の幅広い交流促進と相互理解の基盤拡充に向けた取組

アジアセンターのビジョンに掲げる「交流の裾野を広げ、相互理解を促進する | 演劇)、別府混浴温泉世界 こと」、すなわち日本とアジア諸国の交流の裾野を広げ、アジア域内の人々の相 | 互理解や友好親善を促進する目的から、以下のような市民レベル・地域レベルの ンス)、三陸国際芸術祭(伝 グループ交流事業を計画、実施。101件の市民交流事業を主催・助成し、34.1万 | 統芸能)、佐渡アースセレブ 人の参加を得た(海外拠点実施分を含む)。

# 7. 「HANDs! — Hope and Dreams Project! —」

平成26年度より開始した、防災教育を通じた若者リーダー交流事業「HANDs! | 作業を展開した。防災教育 —Hope and Dreams Project!─」を継続実施した。アジア共通の課題である防┃を通じた若者リーダー交流 災の担い手を育成すべく、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、イン│事業「Hands!-Hope and ド、日本の6か国に、新たにミャンマーとネパールを加えた8か国から、計25 Dreams Project!- | 等、そ 名のフェローを新たに選抜し、アジア域内のネットワークを拡大。また、研修プ┃の基盤は東南アジア各国に ログラムに実践的な要素を加え、インドネシア、フィリピン、タイ、日本へ巡回 | も広がった。 する研修プログラムのうち、後半となるタイ、日本では、学習成果の実践として、 |地域住民を対象に防災教育イベントを開催した。日本では宮城県東松島市の協力 | 流・相互理解を市民レベル を得て、NPO 法人プラスアーツと共同で、市民、特に子どもが楽しみながら防災 | で促進する「ふれあいの場」 について学べる防災教育イベントを開催し、300 名の参加者に学習成果を還元し た。また、26年度事業のフォローアップとして、各国フェローが考案したアクシ | ヤンゴン (ミャンマー)、チ ョン・プランの実現を支援し、フィリピンの台風被災地タクロバンにおけるコミ エンマイ (タイ)、ホーチミ ュニティ・レベルの防災教育プロジェクトや、インドネシアのスラバヤで 16 校 │ン (ベトナム) の 3 都市に が参加した高校生向け防災啓発動画のコンペティションなどの取り組みを創出 | おいて、28 年度上半期に事 した。

参加国の拡大、学習成果を生かした地域市民へのサービス提供などの事業展開 は一般の関心を集め、2015 年 10 月にタイのテレビ局 PBS の防災ニュース番組で | これら着実な事業実施 紹介された他、2016年3月の東日本大震災5周年においては、インドネシアのテーとその成果は、日・ASEAN レビ局 NET. での 5 回連続特別番組の放送、NHK 震災特別番組での紹介など、各国 | 間の首脳会談で度々言及さ メディアで報道された。SNS のリーチ数も 50 万人と、前年の 29 万人から大幅に 増加しており、次代を担う若者世代が域内ネットワークを築き、さらに若い子ど ASEAN10 カ国の有識者・文化 もたちへと防災教育を伝えていく取り組みが、共感と支持を得ている。

# イ. ふれあいの場プロジェクト

アジア域内の交流・相互理解を市民レベルで促進する場として、日本や他の近

流事業をはじめ、各分野で 努めた。その基盤は、各種 団体との協力により、沖縄 りっかりっか\*フェスタ(児 童演劇)、SCOT サマーシーズ ン利賀アジア芸術祭(現代 (現代アート、パフォーマ レーション(音楽)と日本 各地に広がり、各分野でア ジアとの双方向交流と協働

なお、アジア域内の交 (仮称) 事業については、 業を開始する予定である。

れるとともに、日本及び 人から成るアジアセンター 事業諮問委員会において も、「ネットワーク形成」と 「人材育成」を念頭に置い

隣諸国の文化情報に接する機会の少ない地域において文化紹介・情報提供や交流 │ た事業展開が高く評価され 事業を実施する「ふれあいの場」(仮称)事業については、候補機関の絞り込み と事業内容の合意形成に時間を要し、平成27年度中の開設には至らなかったが、 ヤンゴン (ミャンマー)、チェンマイ (タイ)、ホーチミン (ベトナム) の3都市 |<課題と対応> において候補機関と合意し、28年度上半期中の開設の目処を立てた。

# ウ. 「アジア・市民交流助成」事業

芸術、教育・環境、医療・福祉、スポーツ、防災、産業等多岐にわたる分野の 市民レベルの交流を支援し、アジア域内の交流の裾野を拡大。年2回の募集を通 じて計 64 件の事業を採用し、「Japan Festival in Vietnam 2015」、「ミャンマー 祭り 2015」といった大型フェスティバルをはじめプログラム全体で 24 万人以上 の参加を得た。

特に、経済発展の目覚しいアジア諸国で共通課題となる伝統的な景観や価値観 の継承保存について、「『町家から創造都市へ』アジア伝統文化の創造の協働作 | 業」、「アジア・ヘリティジ・ネットワーク国際シンポジウムの開催 -アジア新 | 興国の歴史的町並み保存活動支援に向けて一」、「ベトナム・市民交流によるまち づくり推進」の3件を支援。日本における具体的な活動や取組みを共有して伝統 的な価値を見直すと共に、その活用の仕方について専門家・市民レベルで議論を することで、日・ASEAN 各国間の相互理解を促進した。

# 文化芸術・知的交流分野の専門家間の交流促進・深化とネットワーク構築・強化

アジア域内の文化諸分野の専門家の人材育成やネットワーク促進のため、以下 のようなアジア諸国の文化人の招へい、専門家向け短期・長期/派遣・招へいフ ェローシップ、グループ派遣・招へい・巡回等による人的交流を行った。92件の ネットワーク構築事業を主催・助成し、5万人以上の参加を得た(海外拠点実施 分を含む)。

### ア. ネットワーク形成支援

日本との文化交流の発展に貢献が期待される ASEAN 各国の学者・研究者、芸術 | りやすく示すことが課題 家、スポーツ関係者、NGO/NPO 関係者、ジャーナリスト等を対象とした「アジア・ 文化人招へい」プログラムで計8名を招へいし、それぞれの専門と関心を考慮し た訪日プログラムにより専門家間のネットワーク形成を促進した。また、カンボ ジアの映画監督リティ・パン氏、ミャンマーの脚本家アウン・ミン氏、インドネ | シアで宗教的寛容のための取組みを進める活動家イェニー・ワヒド氏、シンガポー ールの国家ブランディング専門家コー・バクソン氏については、講演会や日本の 同分野の専門家とのラウンドテーブルなど、対話とアウトリーチの機会を企画実 施した。

アーティストでもある上述のコー・バクソン氏が帰国後に日本での学びをもと に自作の俳画展を開催したり、ベトナムの劇作家ディン・ティエン・ズン氏が劇

- ア. パートナーズ派遣人数 の拡大について、平成 27 年度は、募集・選考から派 遣前研修、派遣中の各種支 援、派遣後のフォローアッ プまでの全過程について、 国内外を問わず法人全体 で本事業を支えるための 体制を整えたが、とくに質 量ともに十分な人材を確 保するための広報強化が 引き続き必要。また、効率 的かつ安全な事業運営の ため、海外拠点人員配置の 適正化、危機管理体制の整 備等の実施体制強化に引 き続き努める。
- イ. 「ふれあいの場」(仮称) について、現地協力機関と の調整に努めた結果、28 年度上半期中の開設につ いて合意しており、その実 現と事業開始に取り組む。 ウ. 複数年にわたる多様な 事業の成果を明確にわか であり、中長期的な事業成 果の計り方・見せ方につい て検討を行う。具体的に は、"日本語パートナーズ" 派遣事業について、派遣中 の成果に関するアンケー ト調査に加え、派遣後にも たらした成果を把握する ための調査を試行中。双方 向の文化芸術事業につい

作家の育成について日本の演劇関係者からのヒアリングと実際に見学した育成 ワークショップに影響を受け、自国の劇作家向けに脚本執筆ワークショップを開 講するなど、招へいした文化人らはそれぞれ訪日成果を踏まえた活動を展開して いる。

ても、継続実施による成果 の広がりをいかに把握す るかが課題である。

# イ. アジア・フェローシップ

アジア域内において、文化芸術、スポーツ、学術、知的交流の広い分野で、国を超えた専門家間の共同・協働事業を促進するため、自国外に一定期間滞在して専門・関心分野に関する調査・研究活動やネットワーク・プラットフォーム構築などの活動を行なう個人を対象としており、27年度は長期12名、短期7名(継続2名、新規17名)にフェローシップを供与した。

平成 26 年度フェローとしてタイに滞在した劇作家の鈴木アツト氏は、フェロー期間中の取材に基づいた演劇作品を制作・上演した他、タイの仮面劇ワークショップに招へいされるなど、フェロー活動の成果を発表するとともに、滞在先関係者との間に継続的な関係を構築している。その他、主催・助成事業にフェローが関与したり、フェロー同士のネットワークが構築されるなどの成果も生まれている。

# 文化芸術・知的交流分野における協働事業、及び成果発信

アジアセンターのビジョンの一つ「新たなネットワークの形成、持続的な交流 基盤・プラットフォームの構築を促進すること」を目的とし、アジアにおいて文 化芸術、スポーツ、知的交流分野の専門家・専門機関が取り組む共同制作や共同 研究等の協働事業、及びその成果発信を実施・支援し、新しい価値やムーブメン トの創出を目指す以下の事業を行った。186 件の文化創造協働事業を主催・助成 し、41.9 万人の参加を得た(海外拠点実施分を含む)。

# ア. 映像分野での協働事業

### (ア) 東京国際映画祭

アジア最大規模の国際映画祭である東京国際映画祭との連携を平成26年度から継続実施。アジア映画紹介部門「CROSSCUT ASIA」ではフィリピン特集として10本を上映、その他の部門での東南アジア作品上映4本およびシンポジウムなど関連事業により、合計で3,135人に東南アジア映画に触れる機会を提供し、特にフィリピン特集では観客アンケート結果で96%からフィリピン理解が深まったとの回答があった。

また、上映作品関係者、海外映画祭関係者、ジャーナリスト、映画バイヤー・ セラー計 118 名を招へいし、日本の映画関係者との交流だけでなく、招へい監督 による日本の大学生向けのレクチャーを開催するなど多面的な交流を行った。

更に、平成27年度は本連携企画の協働事業の象徴である3カ国オムニバス映画「アジア三面鏡」が本格始動した。日本からは『世界の中心で、愛をさけぶ』

等の作品で著名な行定勲氏、フィリピンからはカンヌ国際映画祭受賞監督のブリランテ・メンドーサ氏、カンボジアからは平成26年度東京国際映画祭国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞したソト・クォーリーカー氏が選出され、日本及び東南アジア各地でロケハン・撮影を行った。同作品は平成28年度東京国際映画祭でプレミア上映される。

# (イ) 地方映画祭との連携

平成27年度計画の方針である地方連携事業の推進によるアジア交流のプラットフォーム強化のため、ドキュメンタリー映画では世界的に著名な山形国際ドキュメンタリー映画祭に映画関係者28名を招へい、コミュニティにおけるドキュメンタリー制作に関するシンポジウム、映画批評ワークショップ、関連映画上映等を共催した。シンポジウム等への参加者602名のうちアンケート回答者の満足度は100%であり、有意義な成果を残すことができた。

福岡においては25回目を迎えるアジアフォーカス・福岡国際映画祭と共催し、インドネシア映画8作品の特集上映と関連シンポジウム・イベントを開催。11,572人が参加し95%の満足度を得た。また、同映画祭ではアジアセンターが過去に助成し福岡でロケを行ったフィリピン映画も上映されており、アジア交流の成果を示すことができた。

アジア各国・地域のヒット作や娯楽作を含む様々な映画を 55 作品上映する国内映画祭としては比較的規模が大きい大阪アジアン映画祭には助成という形で協力。上映動員数は 9,565 名にのぼり、多くの観客にアジア映画に触れる機会を提供できた。

### (ウ) 助成事業

映画では日本・タイ・ラオスで共同制作を実施した『バンコクナイツ』、日本 ラオス外交関係樹立 60 周年記念合作の『サーイ・ナームライ』、テレビドラマで は日本インドネシア合作『桜に願いを』、日越合作『タイヨウのうた』など、国 際共同制作を中心に 19 件に対し助成した。

# イ. 舞台芸術分野での協働事業

#### (ア) ダンス・ダンス・アジア

アジア域内において、舞台芸術分野の新しい価値・ムーブメントを創出し、さらに社会的に認知されることを目的として、ストリートダンスをベースとしたダンスグループ、ダンサー、振付家等によるアジア域内の交流と共同制作を行う事業。本事業では特に、若者に人気が高いにもかかわらず従来型の基金事業とは接点の薄かったストリートダンスに焦点を当てることで、若年大衆層にアプローチし、より幅広い層において、アジア域内の共感・共生の意識を育んでいくことを目指す。

平成27年度は、インドネシア、カンボジア、ラオスの3カ国で日本のダンスグループ3組が公演やワークショップ、交流プログラムを行なう東南アジアツア

ーを実施し、来場者はのべ3,296人にのぼった。日本のダンサーと関わる機会が 少ない3か国において、ダンサーからダンス経験の無い学生まで、幅広い層との 交流が生まれた。

また東京にて、タイ、フィリピン、ベトナムから招聘したダンスグループ3組と日本のダンスグループ15組がオムニバス作品を発表する東京公演を実施し、6回公演で計2,062人が来場した。日本ではなかなか目にする機会の無い東南アジア3か国のダンスグループは、それぞれの国での文化・芸術背景を反映した作品を発表し、96.6%の観客から好評を得た。さらに日本、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナムの90年代生まれの若手ダンサー16名が、日本とアメリカの演出家と共に2週間にわたる共同制作を行い、Shibuya Street Dance Weekの一環として、ストリートダンス舞台作品「A Frame」を発表、計739名が来場し、88%の観客から好評を得た。ストリートダンス舞台作品「A Frame」での共同制作は、舞台芸術分野における新しい価値・ムーブメントの創出に向けた大きな足掛かりとなった。

本事業は、主要紙における 2015 年末の回顧記事(舞踊)において、評論家が選ぶ 2015 年のベスト 3 に取り上げられた。朝日新聞では、舞踊評論家の石井達朗氏がベスト 3 に選出し、「アジア屈指のストリートダンサーが 5 日間一堂に会した画期的イベント」とコメント。「バレエ、モダン、コンテンポラリーというダンスの流れのなかでは、なかなか見えにくかったストリートダンスだが、いまやすっかりグローバル化し、アジアの交流に目に見える貢献をしつつある」と評した。読売新聞では、舞踊評論家の村山久美子氏によるベスト 3 に選出。同紙は「国際交流基金アジアセンターとパルコのプロジェクト『ダンス・ダンス・アジア』で東南アジアのダンサーとの交流が進んだ」と評価した。

# (イ) アジア・ユース・ジャズ・オーケストラ (AY,JO)

東南アジアと日本におけるオーディションで選出された若手演奏家(日本人12人、東南アジア5カ国16人、計28人)によるジャズ・ビッグバンドを編成し、日本における10日間の集中的な合宿リハーサルを経て、東南アジアツアー(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア)、日本ツアー(東京、福島、宮城)を実施した。来場者は東南アジアツアー(5カ国6都市)計3,930人、日本ツアー(3都市)計1,167人。東南アジアツアーではインドネシア、フィリピン、タイの現地芸術大学と連携した交流プログラムも実施した。日本ツアー東北2公演は震災復興支援公演と位置づけ、国を越えた若手演奏家たちのエネルギー溢れる協働の様子を真摯に伝え、アンケートに回答した観客のうち約90%から好評を得たほか、「国を超えて集まった若き才能たちの演奏に力をもらった」とのコメントが多数寄せられた。

本プロジェクトに参加した日本と東南アジアの若い世代へ研鑽・協働の場を提供すると同時に、今後もつながるネットワーク形成の機会を創出し、事業終了後も国を跨いだメンバー間の交流や新たなグループとしての活動なども行われている。また、その交流と協働の様子をフォトアルバムおよびドキュメンタリー映

像として公開し、事業終了後の成果広報にも注力した。 (ウ) 地方のフェスティバルとの連携(沖縄、利賀、別府、三陸、佐渡) 沖縄りっかりっか\*フェスタ(児童演劇)、SCOT サマーシーズン利賀アジア芸 術祭(現代演劇)、別府混浴温泉世界(現代アート、パフォーマンス)、三陸国際 芸術祭 (伝統芸能)、佐渡アースセレブレーション (音楽) と協働して地方都市 ヘアジア舞台芸術を日本に紹介する双方向性交流とそれに続く協働の基盤整備 を行った。地方ごとの特色をもち、その地方に根ざした芸術祭との連携によって、 各地の事情やニーズに沿った多彩なアジア関連プログラムを同時多発的に展開 した。 (エ) 助成事業 二国間・多国間の舞台芸術共同制作のほか、日本及びアジア域内交流を促進す るに際し効果的な東南アジアで開催される国際芸術祭「シンガポール芸術祭」、 「KARNABAL フェスティバル (フィリピン)」、「ビエンチャン舞台芸術祭 (ラオス)」 等、計23件に対し助成した。 ウ. 美術分野での協働事業 (ア)「他人の時間」展 東京都現代美術館、国立国際美術館、シンガポール美術館、クイーンズランド 州立美術館(オーストラリア)との共催により、日本とアジア・オセアニア地域 の14 カ国・地域の若手を中心とした現代美術作家約20名の作品を紹介する展覧 会を東京、大阪、シンガポールで開催。 日本、シンガポール、オーストラリアは、アジア地域の現代美術について 1990 年代から継続的に調査・研究や展覧会を実施しており、国際交流基金もその一翼 を担ってきたが、今回の展覧会はこれらの蓄積の上にアジア域内における同時代 美術交流を促進するものとして、各館キュレーターの協働により企画され、平成

26 年度の準備を経て開催したもの。 3 館での観覧者は合計 95,507 人にのぼり、来場者アンケート回答者の 87%が満足を示した。平成 28 年度には最終開催地ブリスベンへ巡回した。

# (イ) 助成事業

平成28年度に茨城県で開催予定の「県北芸術祭」への準備のほか、アジア域内において芸術批評を根付かせる専門性の高い試みである「Scene/Asia」からラオスにおけるファッションショー「福岡アジアコレクション」まで幅広い事業9件を支援した。

# ウ. スポーツ分野での協働事業

### (ア) サッカー交流

日本サッカー協会ならびに日本プロサッカーリーグ (J リーグ) との連携事業

として平成 26 年度に開始した総合的交流事業を、本格的に展開。日本サッカー協会とは、各国サッカー協会との協働による代表チームの強化と各国の指導者・審判の資質向上を目指した講習会を、J リーグとは、クラブチーム同士の交流と各国のユースを対象としたサッカー教室による裾野の広い交流を、それぞれ実施した。年間を通じて関係者 313 人を招へい、42 人を派遣し、インドネシア、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、シンガポール、フィリピンにおけるサッカー教室では参加者のべ690 人へ裨益した。また、東京における日メコン首脳会談開催にあわせて実現した「日メコン5か国国際ユース(U-15)サッカー交流事業」では、選手やスタッフの相互理解、技術・モティベーション向上に加えて、首脳表敬等を通して外交上も重要なモメンタムを創出した。

# (イ) 助成事業

4 件のスポーツ交流事業を支援した。プロ野球名球会による「アセアン野球教室」では、カンボジア、シンガポール、フィリピンの3か国で、日本の名球会メンバーによる野球指導を、のべ245人に対して実施、野球文化の普及と選手の技術力向上を促進した。

# エ. 知的交流分野での協働事業

# (ア)「アジアの価値観と民主主義」フォーラム

アジア各国(日本、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ミャンマー、インド、中国、モンゴル)の政治指導者、有識者を招へいし、アジアに通底する価値観が民主主義の形成に果たしてきた役割と将来の展望を議論するシンポジウムを開催した。一般公開シンポジウムでは来場者の94.7%が高評価と回答し、日本経済新聞、Nikkei Asian Review 紙面で議事が採録されるなど、一般市民レベルでのアウトリーチ効果が高かった。また、ユドヨノ 前インドネシア大統領、スリン・ピッスワン 前 ASEAN 事務総長、サンガジャブ・バヤルツォグト モンゴル国内閣官房長官、キラン・リジジュ インド内務担当閣外大臣等の招へいした要人、ならびに、閉会挨拶と夕食会を主催した安倍総理大臣も成果を高く評価し、フォーラムの継続開催への期待を述べた。

# (イ) ASEAN+3 文化遺産国際フォーラム

ASEAN+3 文化大臣会合での開催合意に基づき、文化庁、文化遺産国際協力コンソーシアムと共催で、各国の文化遺産担当行政官を招へいし、一般公開のシンポジウムを開催。アジアにおける共通課題として文化遺産の保存とそのための国際協力の必要性を確認し、日本の文化遺産視察等のプログラムを通じて、今後の国際協力のための人的ネットワークの強化を図った。シンポジウムの一般参加者のアンケートでは89.5%から高い満足度との回答を得た。

### (ウ) 助成事業

「東南アジアにおける資本主義のあり方に関する共同研究」、「東アジアのコミ

ュニティの増進・感染症、人口動態、都市化と農村・」、「気候変動のなかにおける持続可能なコミュニティの発展」等の共通課題に対する知的協働、「アンコール・ワット修復人材養成プロジェクト」、「フィリピンの歴史木造建築の保存技術向上事業」等の文化遺産保存分野の人材育成事業など、多岐にわたるテーマの9件を支援した。

# <前年度評価結果>

- ●本プロジェクトを通じて目指すべき成果の具体化が求められるとともに、プロジェクト終了後にもその成果を持続・発展させるための仕組みの構築が必要。
- ●日本語パートナーズについて、平成27 年度以降の派遣人数拡大に伴い、質・量ともに十分な人材を派遣できるよう、広報強化を含め事業規模の拡大に伴った仕組みの確立が課題。
- ●地方都市等における恒常的交流の拠点として期待されている「ふれあいの場」 (仮称)の設置については、事業開始と市民交流の強化により、日本に対する 関心層の拡大や相互理解の深化が図られることを期待。
- ●本プロジェクトの対象地域について、現在ASEAN 諸国を対象としているところ、法人の海外事務所所在地との関係等実現可能性を踏まえつつ、外交上の必要性にも鑑みてその拡大の可能性を検討・協議する必要がある。
- ●大規模プロジェクトの運営にあたり、調整員の事務所への派遣や関係海外事務 所とのテレビ会議の活用等、効率的な運営に向けた努力が見られるが、引き続き、職員と嘱託職員との効果的役割分担や一部業務のアウトソーシング等、管理・運営面の強化が求められる。その際、アジアセンター内に留まらず、法人全体の課題として取り組むことが重要。

## <前年度評価結果反映状況>

- ●アジアセンター事業諮問委員会からの提言に基づき「ネットワーク形成」と「人材育成」を念頭において各種事業を企画実施し、プロジェクト終了後にもその成果を持続・発展させるため、各分野における継続的交流のプラットフォームの構築に努めている。その一例として上に挙げた若者リーダー交流事業「HANDs!」がある。
- ●パートナーズの派遣人数拡大に伴い質・量ともに十分な人材を確保すべく、① 大型広告キャンペーンの企画公募による幅広い関心の喚起、②自治体・大学との連携協力による安定した人材確保、③説明会等の全国展開とパートナーズ経験者の協力を得た具体的説明、④アジアセンターウェブサイトや SNS による継続的な情報発信、の 4 点により本事業の趣旨・成果の周知と応募者の開拓に努めた結果、通年で 4.1 倍の応募倍率を得た。これらの取組みを有機的に連携させることにより、人材確保のための仕組みをより強化していく。
- ●「ふれあいの場」(仮称) については、ヤンゴン(ミャンマー)、チェンマイ(タイ)、ホーチミン(ベトナム)の3都市において現地カウンターパートと合意済

| みであり、28 年度上半期中に事業を開始する予定。  ●本プロジェクトの対象地域は、「政府開発援助アジア文化交流強化事業費補助金交付要綱」第2条により「アセアン諸国を主対象とするアジア文化交流強化事業を実施するための基金」であることが定められている。よって ASEAN 諸国を主対象とするが、各事業のテーマや必要性に応じ、広くアジア各国を対象として企画実施している。  一例として、「アジアの価値観と民主主義」フォーラムでは、アセアン諸国に加えてインド、中国、モンゴルからもパネリストを招き、アジアに通底する価値観が民主主義の形成に果たしてきた役割と将来の展望について議論を深めた。また、"日本語バートナーズ"派遣事業については、東南アジア以外への新規派遣に向けて調整中である。  ●実施体制の管理・運営面の強化については、文化事業・日本語事業ともに各2チーム制に増強し、また総務・広報業務を企画調整チームに集約したうえで、"日本語パートナーズ"派遣事業には研修実施を日本語国際センター及び関西国際センター及び関西国際センターが担当し、またとの外部業務委託をコミュニケーションセンターが担当し、また文化事業ではチーム内の体制組みなおとし、複数年プロ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                         |               | 事業実施状況                | ī<br>状況 |                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| プログラム                   | 事業概要                                                                                    | 件数            | 国数                    | 都市数     | 来場格数<br>格型<br>数             |
|                         |                                                                                         | 〔前年度〕         | [前年度]                 | [前年度]   | 守〔前年度〕                      |
|                         | アジアにおける日本語教師の活動支<br>授及び日本語学習者と日本人の交                                                     |               | パートナーズ<br>8か国         |         | パートナーズ<br>派遣先校<br>231校      |
| "日本語パート<br>ナーズ"派遣事<br>業 | 流の機会の増大のため、現地日本語教師・学習者のパートナー役となる人材を日本から各国の日本語教育機関に派遣する。                                 | 170Å          | カウンターパー下研<br>修<br>4か国 | I       | カウンターパート単修参加者105人<br>(105校) |
|                         | ま75、派遣先機関(カワンターハート)の日本語教師を招へいし、日本語)の日本語教授法及び日本事情の語、日本語教授法及び日本事情の研修を実施する。                | [100人]        | 〔5か国〕                 | l       | 派遣先校<br>〔134校〕              |
| アジア・市民交                 | アジアにおける一般市民の間の幅広<br>ル交流促進と相互理解の基盤拡充<br>のため、市民が互いの文化に触れ<br>のため、本名いけ中国、技術でないた             | 6件            | 19か国・地域               | 16都市    | 来場者 3,794人<br>参加者 66人       |
| 语<br><del>神</del><br>※  | 回。、ののでは不同、原即へへに心動を行うための、主としてグループによる派遣、招へい、巡回事業を実施する。                                    | 〔7件〕          | 〔5か国〕                 | [6都市]   | 〔来場者 1,257人〕                |
| <del>古</del><br>民<br>父  | アジアの一般市民が互いの文化に<br>触れ合い、あるいは共同・協働で文<br>化活動を行うための、主としてグ                                  | 64件           | 22か国・地域               | 69都市    | 来場者 240,801人                |
| 流助成                     | ループによる派遣、招へい、巡回事業について、その経費の一部を助成する。                                                     | 〔46件〕         | [9か国]                 | 〔44都市〕  | 〔来場者 74,847人〕               |
|                         | アジアにおける文化芸術・知的交流<br>分野の共同・協働の取組みに同け<br>た、専門家の間の交流促進・深化と<br>ネットワーク構築・強化のため、共同            | 新規17件<br>継続2件 | 6か国                   | 32都市    | 派過・拾くい<br>・                 |
| יעיע<br>דעיל            | 制作・協働事業に取り組むアーティストや、アジアの共通課題解決に取り組む研究者・文化人などに対してり組む研究者・文化人などに対してフェローシップを提供する。           | 〔2件〕          | 〔2か国〕                 | [ - ]   | 〔派遣・招へい 2人〕                 |
| アジア・ネット                 | アジアにおける文化芸術・知的交流<br>分野の共同・協働の取組みに向け<br>た、専門家の間の交流促進・深化と<br>ネットワーク構築・強化のため、次世<br>はのによった。 | 20件           | 26か国・地域               | 22都市    | 来場者 445人<br>参加者 359人        |
| ワーク形成支援                 | でのカーターだらい、主としてカルーでは、アンティーのでは、招へい、各国巡回事業を実施する。また、アジアで活躍する文化人の、主として個人による招へい等を実施する。        | 〔2件〕          | 〔2か国〕                 | [ - ]   | [派遣・招へい 2人<br>来場者 60人]      |
| アジア・文化創                 | アジアにおける文化芸術・知的交流<br>分野の専門家・専門機関が取り組む                                                    | 77件           | 37か国・地域               | 54都市    | 来場者 288,911人<br>参加者 2,536人  |
| 造協働事業                   | 共同制作や共同研究等の協働事業<br>及びその成果発信事業を実施する。                                                     | 〔40件〕         | 〔21か国・地域〕             | 〔31都市〕  | 〔来場者 64,183人<br>参加者 862人〕   |
| アジア・文化創                 | アジアにおける文化芸術・知的交流<br>アジアにおける文化芸術・知的交流<br>分野の専門家・専門機関が取り組む<br>井戸町によりでである。                 | 77件           | 20か国・地域               | 市 1409  | 来場者 101,114人<br>参加者 374人    |
| 造協働助成                   | 共同制作や共同研究等の協劇事業及びその成果発信事業について、その経費の一部を助成する。                                             | 〔21件〕         | [15か国・地域]             | 〔15都市〕  | [来場者·参加者 3,413<br>人]        |
| 海外拠点主導事                 | 海外拠点が、その施設やネットワー<br>ク等を活用して、本部関係部署と情                                                    | 116件          | 7カ国                   |         | 来場者·参加者<br>175.283人         |
| ***                     | 報共有しながら現地ニーズに機動的<br>に対応した事業を企画・実施する。                                                    | 〔46件〕         | 〔6か国〕                 |         | 〔来場者 72,720人〕               |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

# 1. 当事務及び事業に関する基本情報 No. 6 東日本大震災からの復興に資する事業の実施 業務に関連する政策・施 策 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策 具体的施策:Ⅲ−1−4 国際文化交流の促進 関連する政策評価・行政事業 レビュー 外務省 27-Ⅲ−1−4 (国際文化交流の促進) 平成 27 年度行政事業レビューシート番号 072 (独立行政法人国際交流基金運営費交付金) 平成 27 年度基金シート番号 27-003 (アジア文化交流強化基金)

| 2. | . 主要な経年デー                                        | -タ     |                |          |          |          |          |       |  |                      |         |        |        |       |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|--|----------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
|    | ①主要なアウト                                          | プット(アウ | トカム)情報         |          |          |          |          |       |  | ②主要なインプット情           | 青報 (財務情 | 報及び人員に | 関する情報) |       |       |
|    | 指標等                                              | 達成目標   | 基準値<br>(前中期目標期 | 平成       | 平成       | 平成       | 平成       | 平成    |  |                      | 平成      | 平成     | 平成     | 平成    | 平成    |
|    |                                                  |        | 間最終年度値等)       | 24 年度    | 25 年度    | 26 年度    | 27 年度    | 28 年度 |  |                      | 24 年度   | 25 年度  | 26 年度  | 27 年度 | 28 年度 |
|    | 実施事業件数<br>(主催·助成)                                |        |                | 69       | 71       | 67       | 53       |       |  | 予算額(千円)              |         |        |        |       |       |
|    | 来場者·参加者<br>等数(主催·助<br>成)                         |        |                | 653, 500 | 449, 557 | 135, 479 | 173, 331 |       |  | 決算額(千円)              |         |        |        |       |       |
|    | 主催事業来場<br>者・参加者アン<br>ケート「有意<br>義」度               | 70%ELF |                | 97%      | 97%      | 96%      | 98%      |       |  | 経常費用(千円)             |         |        |        |       |       |
|    | 来場者・参加者<br>アンケート「日<br>本への関心/<br>理解促進」度<br>(一部事業) |        |                | -        | _        | 87%      | 98%      |       |  | 経常利益(千円)             |         |        |        |       |       |
|    |                                                  |        |                |          |          |          |          |       |  | 行政サービス実<br>施コスト (千円) |         |        |        |       |       |
|    |                                                  |        |                |          |          |          |          |       |  | 従事人員数                |         |        |        |       |       |

注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。

<sup>※</sup>他事業と重複となるため、インプット情報は記載しない。

<sup>※「</sup>達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標。

| 中期目標       | 中期計画     | 年度計画     | 主な評価指標     | 法人の業務実績・自己評価                                                                  |                    | 主務大臣による評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下朔口惊       | 下        | 十        | 上な計画担保     | 業務実績                                                                          | 自己評価               | 工伤人民による計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 東日本大震災後に   | 東日本大震災後  | まり大士雲巛の  | <主な定量的指標   | <del>未伤天順</del><br><主要な業務実績>                                                  | <評定と根拠>            | 評定 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          |            |                                                                               |                    | ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 高まった日本に対す  | に高まった日本に | 経験と教訓を国際 |            | 東日本大震災から4年経過後の平成27年度は、東日本大震災の経験と教訓 ま 国際社会に共生に対象の経験と教訓                         |                    | <評定に至った理由>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| る国際関心・連帯意  | 対する国際関心・ | 社会と共有し、防 | 事業の来場者・参   | を国際社会と共有し、防災や災害復興面で国際貢献に資する対話交流を引き続                                           |                    | 東日本大震災発生から5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 識をより深い日本理  | 連帯意識をより深 | 災や災害復興面で | 加者にアンケート   | き実施し、これまでの蓄積をもとに裨益者の拡大を図った。また、災害を乗り                                           | 平成27年度は、東日本        | が経ったが、震災の経験と教                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 解につなげるととも  | い日本理解につな |          | を実施し、70%以  | 越えて復興を進める日本社会の歩みを伝えるため、新たにアジア若手デザイナ                                           | 大震災発生から4年とい        | を風化させることなく、防災                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| に、防災や災害復興  | げるとともに、防 | 対話交流事業の実 |            | 一の東北被災地での交流事業を行なったほか、震災で命を落とした米国人 JET                                         | う時間の経過を踏まえ、        | 動事業や災害復興活動事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 面での国際貢献に資  | 災や災害復興面で | 施に軸足を置きつ | ったとの評価を得   | プログラム参加者の遺志をつなぐ招へいプログラムや東北を紹介する巡回展                                            | 被災地の復興の様子や東        | 着実に実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| する対話交流事業等  | の国際貢献に資す | つ、災害を乗り越 | る。         | などを継続して実施した。                                                                  | 北の魅力を伝え、日本に        | 特に HANDs!事業は、一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| により、震災の経験  | る対話交流事業等 | えて復興を進める |            | 平成 27 年度内に、主催事業 27 件、助成事業 26 件を実施し、173,331 名の                                 | 対する関心・理解を深め        | 性にとどまらない継続的事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| と教訓を国際社会と  | により、震災の経 | 日本社会の歩みを |            | 来場者を得た(このほか、国際交流基金が提供した震災関連のテレビ番組を視                                           | る事業を継続して行いつ        | で、アジア各国の若手リータ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 共有する。また、諸  | 験と教訓を国際社 | 伝えることに努め | 主催事業アンケー   | 聴した人は 43, 680, 000 名にのぼると推定)。来場者・参加者に対するアンケー                                  | つも、震災の経験と教訓        | が共同で活動し、相互理解を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 外国と震災の記憶や  | 会と共有する。ま | る。       | トにおける日本理   | トの結果、98%が有意義と回答しており、98%が対日関心の向上に貢献したと                                         | を国際社会と共有する事        | める優れた事業であり、前年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 経験を共有するとと  | た、復興に向かう |          | 解促進/関心向上   | 回答している。                                                                       | 業をさらに推進した。特        | の参加者が企画して実現し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| もに、復興に向かう  | 日本の魅力を伝  |          | の回答割合 80%以 |                                                                               | に、HANDs!では前年度参     | アクション・プランには17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日本の魅力を伝え、  | え、もって日本ブ |          | 上          | 特筆すべき事例は、以下の通り。                                                               | 加者が実施したアクショ        | 千人が参加し、裨益者の拡大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| もって日本ブランド  | ランドの強化を図 |          |            |                                                                               | ン・プラン6件に約1万        | 繋がっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| の強化を図る。なお、 | る。なお、福島の |          | <評価の視点>    | ア. 震災の経験と教訓を国際社会と共有する事業の実施                                                    | 6 千人の参加者を得、レ       | また、レッドベアサバイノ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 福島の復興及び再生  | 復興及び再生のた |          | ①震災後に高まっ   | (ア)HANDs!-Hopes and Dreams- 日アセアン若手リーダー社会貢献ネットワ                               | ッドベアサバイバルキャ        | キャンプ事業は、キャンプの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| のための特別の措置  | めの特別の措置に |          | た日本に対する    | 一ク                                                                            | ンプ in Thailand では共 | 催団体であるレスキュー具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| に関する政府の方針  | 関する政府の方針 |          | 関心・理解を深め   | アジアの防災実務家やアーティストが防災教育について学び、アクション・                                            | 催したレスキュー財団の        | に所属するタイのメンバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| に適切に対応しつつ  | に適切に対応しつ |          | る事業の実施     | プロジェクトを立案する多国間人材育成事業。平成 27 年度はインドネシア、                                         | メンバーが大地震に見舞        | ┃<br>┃4 月に起こったネパール大♭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 事業を行う。     | つ事業を行う。  |          | ②震災の経験と教   | フィリピン、タイ、マレーシア、インド、ネパール、ミャンマー、日本の8                                            | われたネパール支援に行        | の際にキャンプで得た防災                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |          |          | 訓を国際社会と    | <br>  か国より、防災を中心とする社会課題に対して積極的な活動を展開している若                                     | った際にサバイバルキャ        | <br>  育のノウハウを、実際の被災                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |          |          | 共有する事業の    | <br>  手リーダー(大学生および実務者)計 25 名が参加。平成 26 年度参加者のアク                                | ンプで得た知見を活かす        | <br>  で活用するという成果が現え                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |          |          | 実施         | │<br>│ ション・プランのフォローアップと新規参加者による研修プログラムを実施す                                    | <br>  など、これまでの蓄積を  | <br>  防災教育に大きく貢献して                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |          |          |            | <br>  ることで、東日本大震災で得られた経験や教訓を共有するだけでなく、インド                                     | 生かして、裨益者の拡大        | る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |          |          |            | <br>  ネシア、フィリピン、タイ及び日本を訪問し、各地の防災教育活動について理                                     | <br>  や具体的な成果と波及効  | 本項目の事業全体として、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |          |          |            | <br>  解を深めた。さらに、自らの活動および自国の地元コミュニティにおける防災                                     |                    | 成目標 (80%以上) を大幅に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |          |          |            | <br>  教育に関するニーズや課題などについて意見交換を行い、ネットワークを形成                                     | また、新たに開始した         | 回る来場者・参加者の 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |          |          |            | した。日本でのプログラムでは宮城県東松島市にて、地元の子供を対象に防災                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |          |          |            | 教育イベント「HANDs! TOGETHER」を開催し、300名を数える参加者の96%が有                                 | 北被災地交流事業では、        | と回答を得ており、日本に対                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |          |          |            | 意義と回答するなど、震災の経験と防災意識の共有を促進できたといえる。                                            | 共同生活による参加者間        | る関心・理解を更に深める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |          |          |            | フォローアップ事業においては、平成26年度の参加者が研修を通じて学ん                                            | の深い交流が実現しただ        | を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |          |          |            | だ各国・地域の優れた取り組みやそのノウハウをもとに作成した実践的なアク                                           | けでなく、地域創生を視        | と実施している。<br>以上により、評定はB「F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |          |          |            | たる国・地域の優れた取り組みやそのアリバリをもとに下成した美践的なアター<br>  ション・プランについて、資金を含む実現化の支援を行い、各地の環境、災害 |                    | め上により、計足はB   500   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   1 |
|            |          |          |            | マコマニノノマに フヤ゙ト、、貝並で百む天枕1LV又仮で11ヤ゚、 台地V界児、火舌<br>                                | おに八40に文伽尹未を展       | ツロ悰と连风していると前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ジア各地での現地化が成された。

平成26年度の参加者によって企画されたアクション・プランは、フィリピ ンの台風被災地タクロバンでのコミュニティ・レベルの防災教育プロジェクト や、インドネシアのスラバヤで開催された、16 の高校が参加した高校生向け 防災啓発動画のコンペティションなど、平成27年度中に6件が実施され、合 計約1万6千人の来場者を得た。

新規参加者による研修プログラムにおいても、アートやゲームなどのクリエ イティブな要素を取り入れた新しい防災教育への取り組みが事業実施各国で 注目されており、メディアで計 24 件取上げられたほか、フェイスブックやツ イッターなどソーシャルメディアを通じて、平成27年度末時点で約50万人へ のアウトリーチを達成した。

# (イ) レッドベアサバイバルキャンプ in Thailand

災害時に生き抜く「たくましさ」を子供たちが楽しく学ぶ「レッドベアサバーレクチャーの実施や、ウ イバルキャンプ」を、平成26年度に引き続き、タイ王室プロジェクトなど現 地の関係機関と共同で実施した。平成27年度は同事業の更なる自立化・現地 化に向けて、基金はタイの小学校における説明会・ワークショップを実施。ア ンケートに回答したワークショップ参加者 270 名全員が、「有意義だった」と 回答。共催者として実施に携わったタイの民間レスキュー財団「RUAMKATANYU FOUDAITION」のメンバーが、2015年4月のネパール大地震被災地に派遣され た折、ネパールの子どもたちに、タイで制作に携わった「DISASTER LIFE CYCLE GAME (災害前後で子どもたちがしなければならないことを総合的に学ぶカード ゲーム)」のノウハウを使って、ネパール版「DISASTER LIFE CYCLE GAME」を 急遽制作、即興の防災教育の授業を実施した。キャンプのワークショップで学 んだ防災教育のノウハウが、実際の被災地で活用されるという成果が現れた。

また、平成26年度のレッドベアサバイバルキャンプ事業の参加者が、同事 業で培ったノウハウを前項 HANDs!事業における防災教育ゲームファシリテ ーター育成に活かす一方、平成27年度のレッドベアサバイバルキャンプの際 にも主要なファシリテーターを務めるなど、継続的なネットワークを構築する とともに、複数事業を有機的に連携することに成功している。

# (ウ) 防災教育プログラム「MOVE Philippines」の紹介・普及

平成 26 年度に開発された防災教育プログラム「MOVE PHILIPPINES」の普及|たことから、一部事業の|れる。 をめざしファシリテーター研修及びデモを実施した。同プログラムは 2012 年 | 整理を行いつつ、上記に | ●アジア若手デザイナーの東 のフィリピンでの台風被災者を対象に聞き取り調査を実施し、日本の防災教育 の手法「イザ!カエルキャラバン」を参考にフィリピンの自然災害の特性を踏 まえて開発。

平成27年度は、キャピトル大学、フィリピン・ガールスカウト、ミュゼオ・ パンバタ、青年海外協力隊らと協力してファシリテーター研修及びデモを実施 し、1,444名が参加。日本の災害に対する経験と教訓が活かされた事業となっ

と地域の間に深いつがな りが実現した。また、こ れまで海外展開を考えて 者が海外展開を検討する きっかけにもなった。米 国 JET 記念高校生訪日研 修では、一部参加者が帰 根交流を続けていること を確認できた。震災発生 後5年という節目の機会 をとらえて、映画上映や ェブマガジンでの特集な ど、復興を進める日本社 会の歩みを積極的に海外 に発信し、震災に関する 記憶の風化を防いだ。

定量的指標(アンケー ┃ ●平成 26 年度に初めて実施し 心/理解促進| 度目標値) を上回る成果を収めた。

上記により、年度計画 における所期の目標を達 成していると自己評価す

# <課題と対応>

震災後 5 年以上経過し 示した事業の中で、より きな事業に注力していく 必要がある。

<指摘事項、業務運営上の課題 | 及び改善方策>

- いなかった被災地の事業 ┃ ●事業終了後に現地で防災・復 興活動に与えた影響を踏まえ て、今後の事業に役立てること を期待する。
- ●また、東日本大震災発生から 国後も SNS を通じて草の | 5年になるが、世界各国では新 たに震災や災害が起こってお り、これまでに培ったネットワ ークやノウハウを活かして、引 き続き防災・復興面での国際貢 献に資する事業を企画しても らいたい。

# <その他事項>

主な有識者意見は以下のとお

- ト「有意義」「日本への関 | た HANDs!事業 (東南アジア 6 か国) は評価できる試みであ においても、所期の目標 | る。今後も、震災後一定期間以 上が経過した今だからこそで きる事業の推進が求められる。
  - ●HANDs!事業は、防災という 観点から日本と世界各地との 交流を深め、国際的な社会貢献 としても大きな意味を持つ。今 後は日本の防災技術や震災の 経験を活かした国際的な活動 をさらに進めることが期待さ
- 北被災地招聘、JET 記念高校生 深い交流、波及効果の大「研修、震災五周年事業などは、 国際交流基金ならではの切り 口で復興の状況を伝える事業 と評価できる。ただし、これら の事業がどのような意味で「復

興に資する事業 なのかについ ては必ずしもはっきりしない。 イ. 災害を乗り越えて復興を進める日本社会の歩みを伝える事業の実施 基金として「復興に資する事 (ア) アジア若手デザイナー東北被災地交流事業 業」をどう位置づけるのかにつ インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシアの5か国のデ いて整理が必要。 ザイナー8 名と日本のデザイナー1 名が、東京や東北被災地域に滞在。東北で ●HANDs!事業などは、次期中 は10日間にわたる共同生活に参加した。 期目標の中で新しい分野を作 被災地域の事業者の協力のもと、被災地域での復興の歩みを共有した上で、 り、その中で活かしていくべき デザイナー同士で熟議を重ね、地域に根付いた商品のコミュニケーション・デ ではないか。 ザインを開発した。復興に取り組む日本社会に対する理解の促進のみならず、 デザインによる地域創生への貢献や、自然災害時におけるデザイナーの貢献に ついて国際社会と成果を共有した。 本事業の実施以前には海外展開を考えていなかったという被災地域の事業 者が、本事業の終了直後にシンガポール及びインドネシアのデザイナーを訪 ね、今後の展開を相談するに至るなど、被災地域とその商品の発信にも貢献し ている。 (イ) 米国 JET 記念高校生訪日研修 JET プログラムにより来日し、東日本大震災で亡くなったテイラー・アンダ ーソンさんとモンゴメリー・ディクソンさんの遺志をつぎ、将来日米の架け橋 となる米国人日本語学習者(高校生)32名を日本に招へいし、日本語・日本 文化への理解を深める研修を実施。平成23年度から5年間継続実施しており、 平成27年度は最終年にあたる。5年間で160名の高校生が来日した。 参加者は仙台市、石巻市、陸前高田市など被災地を視察したほか、3人の子 供を失った自宅跡地で子供のための木製遊具を製作する遠藤伸一氏との対話 を通じて復興を進める日本社会の様子を知るとともに、「日米高校生サミット in 陸前高田」に出席し陸前高田市の高校生とともに高齢者や身体障害者、外 国人にも優しいまちづくりに向けた課題と解決策を検討することで、対日理解 の深化を促した。参加者の100%が有意義と回答しており、97%が対日関心の 向上に貢献したと回答している。参加者の一部は研修中に知り合った関係者と 帰国後も SNS 上で交流を続けている。 (ウ) 東北地方を紹介する巡回展の実施 東北の陶芸、漆芸、染織、金工、木竹工などを紹介する「美しい東北の手仕 事」展を3か国7都市で、東北にゆかりのある10人の写真家の作品で風土、 人、くらしを紹介する「東北-風土・人・くらし」展を6か国8都市で実施し、 あわせて 37,850 人の来場者数を数えた。 (エ) 東日本大震災発生後5年を記念する事業 2016年3月に震災から5年を迎える機会に、震災の記憶をつなぎ、震災後

の東北の復興や日本社会に与えた影響などを振り返る事業を各国において実施した。ニューデリー、ロサンゼルス、ケルン、ミュンヘン、ロンドン、モスクワ、カイロ、高雄、ミンスク(ベラルーシ)等においては東北を舞台とした、あるいは復興・再生をテーマとした劇映画やドキュメンタリー作品の上映、レクチャーなどを実施した。また、シドニーでは被災地の写真展示や福島の大掘相馬焼に関するレクチャー・デモンストレーションとあわせて、被災地の景観変化、市民運動、文学と震災などをテーマにした講演を実施することで、被災地に対する来場者の関心・理解を多角的に深めた。また、基金本部にて発行しているウェブマガジン「をちこち」の2016年3月号で「東日本大震災から5年を経て」と題した特集を行い、基金の震災関連事業の紹介を通じて、日本社会の歩みを海外にも発信した。

# <前年度評価結果>

震災後 4 年以上経過したことから、震災復興関連事業の内容も時間の経過を踏まえたものにしていくことが課題。被災地の復興の様子や東北の魅力を伝える事業を継続して行いつつも、防災・減災に向けた教育活動の普及やネットワークづくりなど、災害体験の共有と防災・減災のためのより具体的な協力関係の構築に軸足を移していく。

# <前年度評価結果反映状況>

時間の経過を踏まえ、日本における防災・減災の取組が蓄積され、一方で他国においても自然災害が起きていることから、基金事業の中で災害体験の共有と防災・減災のためのより具体的な協力関係の構築に資する取組をさらに強化している。このようなニーズに今後も積極的に応えていく予定である。

# 4. その他参考情報

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

# 

平成

27 年度

432, 779

410, 231

505, 119

**▲**15, 205

3

平成

28 年度

#### 2. 主要な経年データ ②主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) ①主要なアウトプット(アウトカム)情報 指標等 達成目標 基準値 (前中期目標 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 期間最終年度 24 年度 25 年度 28 年度 24 年度 25 年度 26 年度 26 年度 27 年度 476, 836 441, 185 (1) ウェブサイトを通じた情報発信 予算額 (千円) 463, 820 基金ウェブサ 決算額(千円) 5, 412, 214 イトアクセス 5,460,503 4, 882, 626 | 5, 451, 329 6, 122, 235 494, 114 492, 093 400, 580 (6,348,846 \*\*)数 「をちこち」 経常費用(千円) (18 万人) 94,696 149, 788 177, 969 569, 459 593, 669 500,611 166, 650 訪問者数 (2) ソーシャル・メディア 経常利益(千円) **▲**30, 613 **▲**67, 555 **▲**42, 793 (対前年 行政サービス実 利用者数 14, 533 45, 413 102,631 134, 548 度比増) 施コスト(千円) (3) 本部図書館 (JFIC) 従事人員数 5 4 3 利用者数 20, 769 21, 255 22, 706 20, 274 レファレンス 800 668 712 773 対応件数

注) 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。

<sup>※</sup>財務情報は「調査研究・情報提供等事業費」。

<sup>※</sup>人件費については、「予算額」「決算額」には含まず、「経常費用」には含む。

<sup>※「</sup>従業人員数」はコミュニケーションセンター人員数。

<sup>\*\*</sup> 基金ウェブサイトアクセス数については、広告キャンペーンを実施したアジアセンターウェブサイトのアクセス数を加えた合計アクセス数をカッコ内に記載。

| 中期目標       | 中期計画       | 年度計画           | 主な評価指標       | 法人の業務実績・自己評価                                |                 | 主務大臣による評価         |
|------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|            |            |                |              | 業務実績                                        | 自己評価            |                   |
| 国内外各層の国際   | 国内外各層の国    | 国内外各層の国        | <主な定量的指標     | <主要な業務実績>                                   | <評定と根拠>         | 評定 B              |
| 文化交流への理解及  | 際文化交流への理   | <br>  際文化交流への理 | >            |                                             | <u>評定: B</u>    | <評定に至った理由>        |
| び参画の促進と支援  | 解及び参画の促進   | 解及び参画の促進       | 国際交流基金ウェ     | 内外の国際交流関係者に対する顕彰や情報提供                       | 根拠:             | 若者層をターゲットと        |
| のため、以下を行う。 | と支援のため、以   | と支援のため、平       | ブサイト年間アク     |                                             | 顕彰事業を通じた、国内     | ソーシャル・メディア対応の     |
|            | 下を行う。      |                | セス件数(第2期     | ア. 国際交流基金賞、地球市民賞の顕彰事業を行うことによって、国際文          | における基金の認知度向上    | 化は、SNS フォロワー数     |
| アの外の国際交流   |            | 成 27 年度において    | 中期目標機関平均     | 化交流への理解を促した。                                | に一定の成果があった。ま    | 加等、成果が着実に現れて      |
| 関係者に対して、   | ア 内外の国際交   | は以下のように事       | 値以上)         | イ. 国際交流基金賞においては、日本研究者の王勇(おうゆう)氏(中国)、        | た、若者層を特に念頭に置    | いる。基金ウェブサイトへ      |
| 顕彰や情報提供等   | 流関係者に対し    | 業を行う。          |              | シビウ国際演劇祭 (ルーマニア)、作曲家の冨田勲氏 (日本) が受賞し、        | いた広報活動では、"日本語   | クセス数は、目標(546万     |
| の支援を行うこと   | て、顕彰や情報提   |                | <その他の指標>     | 授賞記念講演会において、日本と中国の文化交流史を書籍の交流とい             | パートナーズ"広告キャン    | 上回る 635 万 (広告キャン  |
| により、国際文化   | 供等の支援を行    | ア 国内のさまざ       | ①ウェブマガジン     | うから読み解く「ブックロード」、シビウという一地方都市の演劇祭を            | ペーンによる効果が大き     | ンを実施したアジアセン       |
| 交流への理解を促   | うことにより、国   | まな国際交流関        | 「をちこち        | 欧州有数の国際演劇祭に育ててきた軌跡、サウンド・クラウドやバー             | く、ウェブサイト新規流入    | ウェブサイトのアクセス       |
| す。         | 際文化交流への    |                | Magazine」 平成 | チャル・シンガー「初音ミク」との競演、などそれぞれのユニークな             | の獲得や SNS 利用者数の増 | 加えたもの。)を達成した。     |
|            | 理解を促す。     | 連団体及び人物        | 27 年度訪問者数    | 業績を紹介する講演会を行った。いずれもメディアの関心を呼び、朝             | 大につながり、国際文化交    | また、顕彰事業はメディ       |
| イ 国際文化交流活  |            | とのネットワー        | 18 万件 (平成 26 | 日新聞「ひと」欄等で取り上げられるなど 38 件の国内報道があった。          | 流に関する情報提供および    | よる報道にとどまらず、関      |
| 動の意義と重要性   | イ 国際文化交流   | クの形成と強化        | 年度同様の発行      | 特に冨田氏については「初音ミク」ファンサイトで情報共有されるな             | 基金の認知度向上に貢献し    | るファンサイトにおいて       |
| を提示し、担い手   | 活動の意義と重    | を図るため、国際       | 回数年11回の場     | ど、これまで基金事業に関心をもたなかった多くの若者層に国際文化             | たと言える。          | 的に情報共有される等、基      |
| としての民間セク   | 要性を提示し、国   | 文化交流全般及        | 合)           | 交流への理解を促すことができた。                            |                 | 業に関心をもたなかった。      |
| ターの参画を促進   | 際文化交流活動    | び基金事業に関        | ②SNS 利用者数(対  | ウ. 地球市民賞においては、イスラエルとパレスチナの若者を山梨県の里          |                 | の若者層に国際文化交流・      |
| すべく、基金本部   | の理解者を得る    | する情報を提供        | 前年度比増加)      | 山に招き交流を深める活動を行っている「ピース・フィールド・ジャ             | <課題と対応>         | 理解を促すことができた       |
| 及び海外事務所の   | とともに、担い手   |                |              | パン」、東欧との交流や能楽体験アプリの開発を行っている「山本能楽            | ア. 顕彰事業については、   | 以上により、評定はB「       |
| 図書館ネットワー   | としての民間セ    | し、国際文化交流       | <評価の視点>      | 堂」、外国人住民への介護、教育などの支援事業を行う「神戸定住外国            | メディアや一般の関心      | の目標を達成していると       |
| ク、ウェブサイト   | クターの参画を    | 及び基金事業に        | ①効果的な顕彰事     | 人支援センター」が受賞し、それぞれの所在地である東京、大阪、神             | を呼びそうな切り口を      | られる」が適当である。       |
| や SNS、印刷物等 | 促進すべく、基金   | 対する理解を求        | 業の実施         | 戸の3都市で伝達式を行い、地元メディアを中心に 48 件の報道があっ          | 工夫する。また、過去の     |                   |
| の各種媒体を通じ   | 本部及び海外事    | める。            | ②基金事業に関す     | た。また、東京新聞の「編集委員室」コラムにおいて、本賞は毎年優             | 授賞団体へのフォロー      | <指摘事項、業務運営上の      |
| て、基金事業に関   | 務所の図書館ネ    |                | る情報の内外へ      | れた団体を授賞している旨の記事が出るなど、一般市民の間に国際文             | アップを行い、受賞団体     | 及び改善方策>           |
| する情報を効果的   | ットワーク、ウェ   | イ 基金本部に設       | の効果的かつ効      | 化交流への理解を促すことができた。                           | ネットワークを活用し      | ●国際文化交流の重要性       |
| かつ効率的に提供   | ブサイトや SNS、 |                | 率的な提供        |                                             | て、良質な候補団体の発     | する国民の理解を促進す       |
| する。        | 印刷物等の各種    | 置されている図        | ③基金事業への国     |                                             | 掘や、国際文化交流への     | めに、引き続き新しい発想      |
|            | 媒体を通じて、基   | 書館については、       | 民からの積極的      | 国際文化交流(基金事業を含む)に関する情報提供                     | 理解と参画の促進のた      | り込み、顕彰事業、情報発      |
| カ 我が国を巡る国  | 金事業に関する    | 図書館のリソー        | な参画・支援を      |                                             | めの新規企画へつなげ      | 実施していくことを期待す      |
| 際環境の変化に伴   | 情報を効果的か    | スを活用した展        | 促す国内認知度      | ア. 若年層へ訴求するために、Facebook、Twitter などのソーシャル・メ  | ていく。            | ●国際文化交流に関する       |
| う、内外の国際文   | つ効率的に提供    | 示その他のイベ        | の向上          | ディアにおいて、受信者の関心動向を踏まえてタイムリーかつ適切な発            | イ. SNS を通じた若者層へ | 諸国の施策等の情報収集や      |
| 化交流の動向の変   | する。        | ントを実施し、効       | ④本部に設置され     | 信に努めた結果、利用者数が平成 26 年度末の 102,631 人から 134,548 | の発信、メディアへの働     | │<br>│外諸国における国際文化 |
| 化を把握し、これ   | 基金本部に設     |                | ている図書館の      | 人へと 31%増加した。                                | きかけを効果的に行い、     | <br> に対するニーズ調査を、予 |
| らに的確に対応す   | 置されている図    | 果的かつ効率的        | 効果的な運営と      | イ. アジアセンター"日本語パートナーズ"派遣事業への良質な応募者を          | 基金事業に関する情報      | 事業へ反映させていくこ       |
| るため、必要な調   | 書館については、   | に情報提供を行        | 利用者数の増加      | 確保するため、第2回募集、第3回募集に合わせて広告キャンペーンを            | の提供に努める。        | 期待する。             |

査・研究を行う。 うことにより、基 | ⑤内外の国際文化 2015年9月から2016年1月の間に実施した。この間のアジアセンター ウ. 国内認知度向上に効果 経費の増大を招 ウェブサイトへのアクセス数は 466,055 件であった。この広告キャンペ かない形で、レフ 交流の動向把握 が高い"日本語パートナ 金事業への理解 ァランス対応の ーズ"広告キャンペーン のための調査・ ーンの結果、基金本部 (jpf.go.jp ドメイン) ならびにアジアセンター と関心を高める 強化等により、利 研究の実施 の各ウェブサイト (jfac.jp ドメイン) へのアクセス数の合計は を引き続き行い、国際交 とともに、利用者 用者数の増加、効 6,348,846 件となった。また、キャンペーン期間中のアジアセンターウ 流基金および国際文化 ●ウェブサイトのリニューア の増加を図る。 果的な運営及び ェブサイト訪問者数 235,397 人のうち 72.7%にあたる 171,173 人が新規 交流への理解と参画の ル、SNS 利用者のウェブサイ 訪問者であり、"日本語パートナーズ"、ひいては国際交流基金の認知度 利用者の利便性 促進に努めていく。 向上に引き続き ウ 国際文化交流 向上にもつながった。 エ. ライブラリーサービス ーズ" キャンペーン期間のア ウェブマガジン「をちこち」については、平成27年度中に前年度同 の質向上に引き続き努 クセス数増加、SNS の利用者 取り組む。 に貢献のあった 国際交流基金 様11回発行したが、特集記事を11回から5回に減らしたため、目標値 めるとともに、国際文化 国内外の個人・団 ウェブサイトに 18万件を7.4%下回る166,650件の訪問者数となった。 交流や多文化共生関係 体に対する顕彰 ついては年間ア ウ. JFIC ライブラリーについては、JFIC スペースを活用した一般向けイ 者など、ライブラリーの を行い、これを効 クセス件数が第 ベント数の減少により利用者数が対前年度比10.7%減の20,274人となっ 蔵書・サービスに親和性 | 活動の動向把握、海外での日本 果的に広報する 2期中期目標期 たものの、所蔵貴重書の展示やオンラインカタログの操作性改善などの の高い層への地道な広 | 語教育や日本研究機関の調査、 ことにより国際 間の平均値を超 取り組みを行い、レファレンス件数は対前年度比8.6%増の773件となり、 報活動を行うとともに、 えることを目標 文化交流及び基 また来館者アンケートにおいても 99%が満足またはやや満足と回答し 一般向けイベント参加|流に関する政策及び政策立案 として内容を充 者へのライブラリー誘 金への理解と関 実させる。 致を行い、着実な利用者 心を得るように 増を図る。 努める。また、国 内外の国際文化交流の動向把握のための調査・研究の実施 ウ 我が国を巡る 内の地域に根ざ 国際環境の変化 した優れた国際 に伴う、内外の国 ア. 海外主要国の国際文化交流に関する政策及び政策立案と実施を担う機 される。 交流を行ってい 際文化交流の動 関等に関して、平成25年より収集を開始した基礎的データの更新を行 向の変化を把握 った。 る団体を顕彰し、 具体的には、基金の各国海外事務所を通じて、英国、ドイツ、フラン し、これらに的確 効果的な広報を に対応するため、 ス、韓国、中国等 10 か国の文化外交に関する政府方針や国際文化交流 行う。 必要な調査・研究 に関する施策などの情報を更新したほか、ブリティッシュ・カウンシル、 を行う。 孔子学院等の8つの各国文化交流機関について、予算、スタッフ、海外 エーインターネッ 事務所数、自国語普及に関する事項(海外語学講座数・受講者数、語学 トを通じた広報 試験実施状況) 等の最新情報を収集した。 をさらに強化す 収集した情報については、政策立案のための資料作成、国会議員等か らの照会対応、組織方針検討等に活用した。 る。特に日本の若 イ. 海外の日本語教育の現状をできるだけ正確に把握するため、基金海外 い世代を中心と 拠点、在外公館、その他関連機関の協力を得て日本語教育機関数、学習 したネットユー 者数、日本語教育上の問題点等の情報を収集する「2015 年度日本語教 ザーをターゲッ 育機関調査」を実施した(3年に1度実施)。2016年8月以降に結果を トとして、 公開予定。 Twitter B

<前年度評価結果>

7-3

Facebook 等のソ

ーシャルメディ

<その他事項>

主な有識者意見は以下のとお

- トへの誘導、"日本語パートナ の増加などにより、効果的な情 報発信が行われている。
- ●日本国内外の国際文化交流 海外主要 10 ヶ国の国際文化交 と実施を担う機関等に対する 情報収集は引き続き継続し、在 外公館や現地の関係諸機関と の連携のもとに情報収集能力 をより一層高めることが期待
- ●平成 27 年度の新機軸であ る、日本語パートナーズ派遣事 業に関する広告キャンペーン については、同事業の存在を周 知し、参加者を拡大するという 本来の目的では効果を上げて いるが、それにとどまらず、国 際交流基金自体やその活動へ の理解を促進することにつな がったかといえば疑問である。 国民の理解を促進するために は新しい発想での取り組みが 求められる。
- ●前年度に比べてプレスリリ ースと記者懇談会の件数が減 少している。ジャーナリズムに 対する広報により一層の力を 入れてほしい。

●一定の成果は認められるものの、国内での法人の認知度は未だ低いのが。 ●海外の文化交流動向調査の アを通じた国際 現実である。国内広報については、既存の顕彰事業の活用もさることな 結果が、基金の活動あるいは予 交流への理解促 算・寄付の獲得にどのように活 がら、各事業担当部署が問題意識と具体的な戦略を持つことが重要であ 進を図る。インタ る。ターゲット層をしっかり定め、当該ターゲットに適した形で広報を 用されているのか不明。 ーネットを通じ 実施することを期待。 ●草の根的な NPO の活動など た英語による発 ●ウェブサイトについては、本部やアジアセンター以外にも、浦和、関西、 に対する助成を強化すれば、自 信については引 ずと基金の活動に対する理解 日本語試験センター等がそれぞれサイトを有しており、それら全てにつ き続き強化を図 いて適切に管理・運営を行う必要がある。 が進むはず。 ●本部図書館の利用者数やレファレンス数は、微増に留まっている。図書 の内容、イベントの企画、広報の強化等による活性化を通じ、法人の活 基金ウェブサ 動や国際文化交流活動への理解促進に効果を上げることを期待。 イトの訪問者数 については、年間 <前年度評価結果反映状況> アクセス件数が ●主要事業のプレスリリース発出、ウェブや SNS での情報発信時に各事業 第 2 期中期目標 部とコミュニケーションを密にし、より内容に応じたプレスへの働きか 期間の平均値を けなどを通じて効果的な発信を行った。 アジアセンターウェブサイトでは、"日本語パートナーズ"への良質な応募 超えることを目 者を確保し、また同時に基金の認知度を向上せしめるべく広告キャンペ 標とする。また、 ーンを行い成果を挙げた。 ウェブマガジン ●本部ライブラリーについては、前年度に引き続きライブラリー蔵の貴重 「をちこち 書展覧会の開催、基金本部での一般向けイベント来場者のライブラリー Magazine」につい への誘致に努めた。また、オンラインカタログの操作性改善など利用者 ては、上記の他項 の利便性向上に引き続き努めた。一般向けイベント数減少に伴い利用者 数は減となったが、レファレンス、登録者数、オンラインカタログへの 目へのリソース アクセス数は増加しており、総じてサービスの質は向上している。 投入の結果、発行 頻度の抑制など の可能性も検討 するが、平成 26 年度同様の発行 回数 (年 11 回) の場合の訪問者 数の目標値は 18 万件とする。 オ 基金の活動と 成果を広く発信 し、国際文化交流 の意義と基金の

| 事業に対する一  |  |  |
|----------|--|--|
| 般の理解を促進  |  |  |
| する活動を行う。 |  |  |
|          |  |  |
| カ 我が国を巡る |  |  |
| 国際環境の変化  |  |  |
| に伴う、内外の国 |  |  |
| 際文化交流の動  |  |  |
| 向の変化を把握  |  |  |
| し、これらに的確 |  |  |
| に対応するため、 |  |  |
| 必要な調査・研究 |  |  |
| を行う。     |  |  |

| 4. | その他参考情報 |  |
|----|---------|--|
|----|---------|--|

| 広報·情報提供                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | JEC 事業                                                                                                          |                                              | 国際办法其余抽球市民官                                                      |                                | 国際分స其会員                                                         | プログラム                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| ンターネット等のメディアやセミナー等の開催により提供する。                                                                                                                                                                                     | 基金の活動や国際文化交流に関する情報を、印刷物やイ                                                                                                                                                  | 収集し、広く提供する。                                                                                                  | 国際文化交流、基金の活動、国際文化交流、基金の活動、                                                                                      | の課題の解決を目指し、互いの知恵やアイディア、情報を交換し、ともに考える団体を顕彰する。 | 全国各地で国際文化交流事業を通じて、日本と海外の市業を通じて、日本と海外の市民同士の結びつきや連携を深め、相互の社会が抱える共通 | があり、引き続き活躍が期待される個人または団体を顕彰する。  | 学術、芸術その他の文化活動<br>を通じて、国際相互理解の増<br>進や国際友好親善の促進に<br>長年にわたり特に調業な言献 | 事業概要                           |        |
| 〔7件〕                                                                                                                                                                                                              | 7件                                                                                                                                                                         | 〔JFICライブラリー運営 1件<br>JFICイベント 5件〕                                                                             | JFICライブラリー運営 1件<br>JFICイベント 5件                                                                                  | 〔3件〕                                         | 3件                                                               | 〔4件(授賞式1件:講演会3件)〕              | 4件(授賞式1件·講演会3件)                                                 | 件数〔前年度〕                        | 事      |
| 【ウェブサイトアクセス数 6,122,235<br>「をちこち」ウェブマガジン<br>アクセス数281,771/訪問者数177,969<br>メールマガジン配信 17,804件<br>ブログ アクセス 18,359件(配信4件)<br>ツイッター 16,983フォロワー<br>フェイスブック 85,648フォロワー<br>プレスリリース 102件<br>記者懇談会 3件<br>年報 4,700部およびHTML版 〕 | ウェブサイトアクセス数 5,412,214<br>「をちこち」ウェブマガジン<br>訪問者数 166,650<br>メールマガジン登録者数 18,560人<br>ツイッター 19,997フォロワー<br>フェイスブック 114,551フォロワー<br>プレスリリース 72件<br>記者懇談会 1件<br>年報 4,700部およびHTML版 | [JFICライブラリー<br>来館者 22,706人<br>レファレンス 712件<br>貸出冊 3,120件<br>JFICイベント 5件・来場者222人<br>ホールさくら 利用率75%・イベント86件<br>] | JEICライブラリー<br>来館者 20.274人<br>レファレンス 773件<br>貸し出し数 3.238冊<br>JEICイベント4件・来場者254人<br>ホールさくら 利用率 70%<br>一般向けイベント40件 | 〔〔113名〕〕                                     | 授賞式参加者 165人                                                      | 〔授賞式参加者 279人<br>記念講演会参加者 287人〕 | 授賞式参加者 355人<br>記念講演会参加者 297人                                    | 来場者数<br>利用者数<br>アクセス数<br>配信数 等 | 事業実施状況 |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項)

| 1. 当事務及び事業に関 | する基本情報                     |               |                                  |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| No. 8        | 海外事務所の運営、京都支部の運営 / 国際文化交流の | ための施設の整備に対する  | 援助等の事業                           |
| 業務に関連する政策・施  | 基本目標:Ⅲ 広報、文化交流及び報道対策       |               |                                  |
| 策            | 具体的施策:Ⅲ-1-4 国際文化交流の促進      |               |                                  |
| 当該項目の重要度、難易  |                            | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表                |
| 度            |                            | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の促進)         |
|              |                            |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号            |
|              |                            |               | 072(独立行政法人国際交流基金運営費交付金)          |
|              |                            |               | 平成27年度基金シート番号27-003(アジア文化交流強化基金) |

| 2. | 主要な経年デ                         | <b>データ</b> |                            |             |             |             |             |             |  |
|----|--------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|    | ①主要なアウ                         | トプット(ア     | ウトカム)情報                    |             |             |             |             |             |  |
|    | 指標等                            | 達成目標       | 基準値<br>(前中期目標期間最<br>終年度値等) | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度 | 平成<br>27 年度 | 平成<br>28 年度 |  |
|    | (1)海外事務                        | 8所の運営      |                            |             |             |             |             |             |  |
|    | 催しスペースの<br>稼働率                 | (74%以上)    |                            | 77%         | 75%         | 70%         | 74%         |             |  |
|    | 同上、実施件数                        |            |                            | 328         | 365         | 366         | 315         |             |  |
|    | 同上、来場<br>者・参加者等<br>数           |            |                            | 209, 075    | 323, 043    | 306, 234    | 276, 491    |             |  |
|    | 同上、アンケート<br>「有意義」度             |            |                            | 97%         | 97%         | 97%         | 96%         |             |  |
|    | ウェブ <sup>*</sup> サイトのアクセ<br>ス数 |            |                            | 3, 979, 827 | 3, 838, 851 | 4, 716, 148 | 4, 522, 135 |             |  |
|    | 図書館利用者 数                       |            |                            | 237, 250    | 242, 305    | 254, 066    | 251, 656    |             |  |
|    | 同上、レファレンス<br>対応数               |            |                            | 16, 080     | 22, 367     | 23, 554     | 20, 855     |             |  |
|    | 同上、貸出点数                        |            |                            | 169, 902    | 158, 174    | 154, 284    | 138, 515    |             |  |
|    | (2) 京都支部                       | 邪の運営       |                            |             |             |             |             |             |  |
|    | 支部が関与し<br>た 共催・助<br>成・協力事業     |            |                            | 25          | 23          | 18          | 23          |             |  |

| ②主要なインプット情           | 青報(財務情            | 報及び人員に            | 関する情報)            |                   |       |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                      | 平成                | 平成                | 平成                | 平成                | 平成    |
|                      | 24 年度             | 25 年度             | 26 年度             | 27 年度             | 28 年度 |
| 予算額(千円)              | 3, 760, 092       | 3, 961, 094       | 4, 394, 804       | 4, 563, 367       |       |
| 決算額 (千円)             | 3, 631, 889       | 4, 119, 794       | 4, 225, 043       | 4, 354, 354       |       |
| 経常費用 (千円)            | 3, 793, 366       | 4, 245, 717       | 4, 261, 636       | 4, 376, 383       |       |
| 経常利益 (千円)            | <b>▲</b> 316, 442 | <b>▲</b> 421, 777 | <b>▲</b> 436, 802 | <b>▲</b> 354, 840 |       |
| 行政サービス実<br>施コスト (千円) | -                 | _                 | -                 | -                 |       |
| 従事人員数                | 63                | 63                | 60                | 62                |       |

| 件数         |         |          |          |          |          |          |  |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| (3)国際文化    | 比交流のための | の施設の整備に対 | する援助等の   | つ事業      |          |          |  |
| 受入金額(千円)   |         |          | 225, 762 | 335, 941 | 264, 736 | 233, 800 |  |
| 助成金交付事 業件数 |         |          | 19       | 16       | 16       | 17       |  |

- 注)予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載
- ※「達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標。
- ※財務情報は「その他事業費」。
- ※人件費については、「予算額」「決算額」には含まず、「経常費用」には含む。
- ※「従事人員数」は海外事務所への派遣職員数。

| 中期目標      | 中期計画      | 年度計画           | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価                       |               | 主務大臣による評価         |
|-----------|-----------|----------------|----------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|           |           |                |          | 業務実績                               | 自己評価          |                   |
| ア 海外事務所の運 | ア 海外事務所の  | ア海外事務所の        | <主な定量的指標 | <主要な業務実績>                          | <評定と根拠>       | <mark>評定</mark> B |
| 営         | 運営        | 運営             | >        | 海外事務所、京都支部の運営                      | <u>評定: B</u>  | <評定に至った理由>        |
| 基金の海外事務   | 基金の海外事務   | 基金の海外事務        | なし       | ア. 運営経費の効率化と事業の積極的展開に必要な取組の状況      | 根拠:           |                   |
| 所は、本中期目標に | 所は、本中期目標  | 所は、中期目標に       |          |                                    | トロント日本文化センタ   | 1. (1) 海外事務所にお    |
| 示された諸点を踏  | に示された諸点を  |                | <その他の指標> | (ア) 運営経費の効率化                       | ーとニューヨーク日本文化  | 事業実施においては、これ      |
| まえ、運営経費の効 | 踏まえ、運営経費  | 示された諸点を踏       | ① 海外事務所図 | 海外事務所運営経費の合理化、効率化のため、2015年8月にトロント  | センターの移転によって、  | に構築したネットワーク       |
| 率化に努めつつ、所 | の効率化に努めつ  | まえ、運営経費の       | 書館平均利用   | 日本文化センターとニューヨーク日本文化センターの移転を行った。移   | 事務所借料の縮減を実現し  | かし現地関係団体との連       |
| 在国及び状況や必  | つ、所在国及び状  | 効率化に努めつ        | 者数の増加    | 転にともなう事務所面積の縮小等により、事務所借料を年間ベースで、   | た。東南アジア7事務所と  | 協力を模索しつつ、次年度      |
| 要性に応じてその  | 況や必要性に応じ  | つ、所在国及び状       | ② 海外事務所に | トロントでは 22%、ニューヨークでは 30%削減した。       | 本部との間でウェブ会議シ  | 計画策定時には在外公館       |
| 周辺国において、関 | てその周辺国にお  | <br>  況や必要性に応じ | おける催しス   | また、27 年度から、アジアセンター事業実施対象国である東南アジア  | ステムの運用を開始し、出  | 協議結果を計画に反映さ       |
| 係者とのネットワ  | いて、関係者との  | てその周辺国にお       | ペースの稼働   | 7事務所と本部との間で、ウェブ会議システムの運用を開始した。27年  | 張経費等の運営経費の効率  | いる。               |
| ーク構築、国際文化 | ネットワーク構   |                | 率が平成 24~ | 度には、同システムを活用して、東南アジア7事務所長と理事長以下の   | 化を図った。        | (2) また、海外事務所が     |
| 交流に関する情報  | 築、国際文化交流  | いて、関係者との       | 26 年度の平均 | 本部側幹部によるテレビ会議を計 20 回実施した。これにより、本部と | 海外事務所の運営につい   | した事業件数全体の 71%     |
| 収集等を通じて現  | に関する情報収集  | ネットワーク構        | (74%) 以上 | 東南アジア7事務所間の情報共有の円滑化と、出張経費等の運営経費の   | て、海外事務所の催し施設  | 当する事業が、現地関係団      |
| 地の事情及びニー  | 等を通じて現地の  | 築、国際文化交流       |          | 効率化を図った。                           | 稼働率は全体で74%と高い | の連携や協力により実施       |
| ズを把握し、事務所 | 事情及びニーズを  | に関する情報収集       | <評価の視点>  |                                    | 水準を維持した。事業の実  | おり、現地関係団体や在外      |
| の施設を効果的か  | 把握し、在外公館  | 等を通じて現地の       | ① 運営経費の効 | (イ) 事業の積極的展開に必要な取組                 | 施件数、来場者・参加者数、 | とは定期的に連絡を取り       |
| つ効率的に活用し  | の広報文化センタ  | <br>  事情及びニーズを | 率化と日本語   | パリ日本文化会館では、同文化会館の活性化に向けた取組の一環とし    | 図書館来館者数は移転やテ  | をしている。            |
| て事業を実施する  | ーとの役割分担に  | 把握し、在外公館       | 教育講座拡大   | て、27年度に、喫茶スペースの新設、チケット発券・顧客データ管理シ  | ロの影響があって前年度に  | (3)日本語教育講座受講      |
| とともに、現地にお | 関しては、平成24 |                | 等の事業の積   | ステムの新規導入、広報コンサルタントへの業務委託による広報体制強   | 比して減少したが、メー   | ついては、14,092人と26   |
| ける効果の高い事  | 年6月の「広報文化 | の広報文化センタ       | 極的展開に必   | 化等を行った。                            | ル・マガジンによる発信数  | を 2%上回っただけではな     |
| 業実施のために必  | 外交の制度的あり  | ーとの役割分担に       | 要な取組みの   | また、ローマ日本文化会館では、「日本庭園公開事業」への入場希望者   | は増加した。海外事務所の  | 今中期目標期間過去3年間      |
| 要となる関係団体  | 方に関する有識者  | 関しては、平成 24     | 状況       | の急増に対応するため、日本庭園のメンテナンス、ガイドの確保等の事   | ウェブサイトのアクセス数  | 均も 10%上回り、事業⊄     |
| 及び在外公館との  | 懇談会」の提言内  | 年6月の「広報文       | ② 海外事務所施 | 業体制を強化し、日本庭園に入場できる定員枠を約4倍に増加した。    | については微減した。また、 | 的展開が行われた。         |

協力、連携等に努めるを十分考慮し る。また、外部リソ ースや現地職員の を効果的かつ効率 活用、海外事務所間 の連携に努める。ま た、日本語教育講座 に、現地における の拡大など基金事 効果の高い事業実 業の積極的展開に 施のために必要と あたり、必要な課題 なる関係団体及び の整理、解決に努め る。

イ 京都支部の運営

期目標に示された | 務所間の連携に努 諸点を踏まえ、関西しめる。また、日本しな協力、連携等を 国際センターとも | 語教育講座の拡大 連携し、関西においなど基金事業の積 て関係者とのネッ トワーク構築を図しり、必要な課題の り、効果的かつ効率 整理、解決に努め 的に事業を実施す るとともに、引き続 き業務運営の合理 | 置されている図書 | など基金事業の積 化に努める。

ウ 国際文化交流の 広報の強化や日本 ための施設の整備 語講座受講者の利 に対する援助等の│用を促進するなど 事業

附金を財源として、 国際文化交流を目し取り組む。 的とする施設の整 備に対する援助並 / 京都支部の運 びに国際文化交流 のために用いられ る物品の購入に関 する援助及びこれ らの物品の贈与を

て、事務所の施設 的に活用して事業 を実施するととも 在外公館との緊密 な協力、連携等を 図る。また、外部 リソースや現地職 京都支部は、本中 員の活用、海外事 極的展開に当た

海外事務所に設|語教育講座の拡大 館は、経費の増大 を招かない形で、 して、平均利用者 基金は、特定の寄数の増加及び利用 者の利便性向上に

京都支部は、本 | 中期目標に示され | 者の利用を促進す た諸点を踏まえ、 関西国際センター

設の効果的・効 書館の運営状 況を含む)

化外交の制度的あ

り方に関する有識

者懇談会」の提言

内容を十分考慮し

て、事務所の施設

を効果的かつ効率

的に活用して事業

を実施するととも

に、現地における

効果の高い事業実

施のために必要と

なる関係団体及び

| 在外公館との緊密

図る。また、外部

リソースや現地職

員の活用、海外事

務所間の連携に努

める。また、日本

極的展開に当た

り、必要な課題の

整理、解決に努め

海外事務所に設

置されている図書

館は、経費の増大

を招かない形で、

ウェブサイト等を

通じた広報の強化

や日本語講座受講

るなどして、平均

利用者数の増加及

- ③ 海外事務所所 在国における 関係者 · 関係団 体及び在外公 館等とのネッ トワーク構 築・協力・連携
- ④ 京都支部にお ける関西国際 センターとの 連携や関西地 域での関係者 とのネットワ 一ク構築・協 力•連携
- ⑤ 特定寄附金受 入れ及び特定 助成金交付の 状況
- |⑥外部有識者に よる審査実施 の状況

率的な活用(図 イ. 海外事務所施設の効果的・効率的な活用(図書館の運営状況を含む) 事務所施設を利用した事業の実施状況は以下の通り。

# (ア) 催し施設の稼働率

催し施設を有している 11 の海外事務所における催し施設の稼働率 (使用日数/使用可能日数) の平均は74%であった(26年度:70%)。 なお、ジャパン・ハウス構想への対応のため、2014年12月より仮オ フィスに入居しているロンドン日本文化センターにおいては、催し施 設を有していないため、右稼働率の計算から除いた。

# (イ) 催し施設を利用した事業の実施件数

11 の海外事務所において施設を利用して実施した事業は 315 件で (25 年度: 366 件) であった。右減少については、ロンドン日本文化 センターの仮オフィスへの移転に伴う44件の減、またトロント日本文 化センターの事務所移転に伴う長期閉鎖による 32 件の減等が影響し

事業分野別では、文化・芸術交流事業が245件(全事業に占める割 合は 78%)、日本研究・知的交流事業が 70件(同 22%)であった。

# (ウ) 来場者・参加者数

11 の海外事務所全体で計 276,491 人が来場・参加した (26 年度: 306,234人)。上記(イ)と同様に、ロンドン日本文化センターの仮オ フィスへの移転に伴う 4,228 人の減、またトロント日本文化センター の事務所移転に伴う長期閉鎖による 15,324 人の減等が来場者・参加者 数の減少に影響した。また、2015 年 11 月に発生したパリにおける同 時多発テロの影響により、パリ日本文化会館においても来場者・参加 者数が前年比で 21,905 人減少した。

事業分野別内訳では、文化・芸術交流事業が 269,136 人(全催しに 占める割合は97%)、日本研究・知的交流事業が7,355人(同3%)で あった。

(エ) 来場者・参加者アンケートでの「有意義度」回答率

海外事務所の催し施設を利用した事業の来場者・参加者に対して、 有意義度を聞くアンケート調査を実施した。その結果、有意義度の 4 段階のうち、上位2段階(「とても有意義」(まあ有意義」)で回答した 回答者の割合は96%であった(26 年度:97%)。

#### (オ) 日本語講座の運営

22 の全ての海外事務所で日本語講座を運営し、授業時間数は計 18,657 時間 (26 年度:21,886 時間)、受講者数は計14,092人(26 年 度:13,826人)であった。

(カ) ウェブサイトのアクセス数等、情報発信への取組み 16 の事務所においてメール・マガジンを配信し、配信数(宛先×回

例年同様、在外公館をはじ めとする現地関係団体と緊 密に協力・連携しつつ事業 を展開した。京都支部につ いても例年同様、関西地域 の関係者とのネットワーク 維持・構築に努め、関西国 際センター研修生を含む関 西地域の外国人研究者・留 学生等を対象とした事業を 同センターと連携して実施

有識者からなる審査委員会 を活用しつつ、17件の事業 に対し助成金を交付した。

を達成していると自己評価 する。

# <課題と対応>

引き続き、本部と海外事 務所の間の情報共有の円滑 | められる」が適当である。 化のため、ITの利用など、 円滑な情報共有のための仕 組みづくりに取り組む。

- (4) 効率化の観点から、2事 務所の移転により経費を削減 した他、東南アジア7事務所で ウェブ会議システムの運用を 開始した。
- (5) 事務所ごとに SNS によ る情報発信を行い、限られた予 算の中での工夫が見られる。
- 2. 京都支部の運営について は、関西国際センターとの連携 のもと、同センターの研修生、 留学生、外国人研究者等を対象 特定寄附金による助成事 とした「能と狂言の会」を実施 業の実施については、外部 する等、連携を図った事業を効 果的に行った。
- 3. 「国際文化交流のための施 設の整備に対する援助等の事 上記により、所期の目標 | 業 | については、外部有識者に よる特定寄附金の受入審査を 行った上で 17 件が適切に実施 された。
  - 4. 以上により、評定はB「所 期の目標を達成していると認

<指摘事項、業務運営上の課題 及び改善方策>

- ●ウェブ会議システムの運用 推進等により運営経費の効率 化を引き続き図るとともに、IT の活用による事務所運営の工 夫への取組を期待したい。
- ●限られた予算において、これ まで培ってきた外部とのネッ トワークを十分に活用、促進さ せ、事業全体への還元を期待し
- ●また、効率化を行う一方で、 各拠点の存在が現地での国際 交流基金や日本のプレゼンス

行う。寄附金の受け 入れ等にあたって は適正に対応する こととする。

とも連携し、関西 | び利用者の利便性 において関係者と のネットワーク構 築を図り、効果的 かつ効率的に事業 を実施するととも に、引き続き業務 運営の合理化に努 める。

なお、大阪府や 奈良県に滞在して いるフェローに対 する支援等につい ては、当該フェロ 一の利便性に配慮 しつつ、関西国際 センターと連携し て実施する。

ウ 国際文化交流 のための施設 の整備に対す る援助等の事

国際文化交流を 目的とする施設の 整備に対する援 助、並びに国際文 化交流のために用 いられる物品の購 入に関する援助及 びこれらの物品の 贈与を行う事業等 については、特定 事業を支援する目 的でなされる寄附 金を受け入れ、こ れを原資として当 該特定事業に助成 を行うことを通 向上に取り組む。

イ 京都支部の運

京都支部は、中 期目標に示された 諸点を踏まえ、関 西国際センターと も連携し、関西に おいて関係者との ネットワーク構築 を図り、効果的か つ効率的に事業を 実施するととも に、引き続き業務 運営の合理化に努 める。

なお、大阪府や 奈良県に滞在して いるフェローに対 する支援等につい ては、当該フェロ 一の受入機関所在 地や居住地からの 利便性に配慮しつ つ、関西国際セン ターと連携して実 施する。

ウ 国際文化交流 のための施設の 整備に対する援 助等の事業 国際文化交流を

数) は 2,694,585 件で、26 年度(2,461,170 件)に比較して 9%増とな

ホームページについては全事務所が運営し、年間のアクセス件数(訪 問者数) は 4,522,135 件であった。26 年度のアクセス件数 (4,716,148 件) に比較して微減となった。このうち、ジャカルタ日本文化センタ ーでは、ホームページ更新作業のため、前年度比で 177,746 件の減と なったが、その間同文化センターはツイッターとフェイスブックで情 報発信機能を代替した(27年度にフェイスブックのフォロワー数は前 年度比 54%増、ツイッターのフォロワー数は同 12%増)。また、カイ ロ日本文化センターでは、27年度実績が142,890件となり、前年度か ら 175,480 件の減となった。これは26 年度に同文化センターのホーム ページを全面的に刷新したことにともない同年度のアクセス数が一時 的に増加したことによるものであり、24 年度実績 79,124 件、25 年度 実績 50,534 件と比較すると、同文化センターホームページのアクセス 件数は順調に増加しているといえる。

海外事務所ではソーシャルメディアの活用にも取り組んでおり、27 年度は22事務所中、13事務所(26年度:12事務所)でツイッターを 活用した広報を行ったほか、22 事務所中、21 事務所(26 年度: 21 事 務所)でフェイスブックを通じた広報を行った。

図書館の運営状況は、ニューヨーク日本文化センターと、仮オフィ スへの移転に伴い図書館を閉鎖したロンドン事務所を除く 20 の海外 事務所で図書館を運営した。27年度も、前年度に引き続き、図書館に 関する広報の強化、海外事務所施設を利用した事業と合せた図書館イ ベントの開催、日本語を学ぶ大学生・高校生を対象とした図書館ツア 一の開催、といった取組みを各海外事務所が行ったが、来館者数合計 は251,656人となり、前年度(254,066人)に比較して微減となった。 右減少については、図書館を閉鎖したロンドン日本文化センターにお ける 1,544 人の減、またトロント日本文化センターの事務所移転に伴 う長期閉鎖による 14,616 人の減等が影響した。

レファレンス数は 20,855 件 (11%減)、貸出件数は 138,515 点 (10% 減)であった。

- ウ. 海外事務所所在国における関係者・関係団体及び在外公館等とのネット ワーク構築・協力・連携に関し、以下の取組を行った。
  - (ア) 在外公館との連携・協力に関しては、国際交流基金海外事務所は次 年度事業計画策定時に在外公館と協議した上で海外事務所計画の 策定及び本部事業計画への反映を行っているほか、個別の業務上の 諸連絡以外にも、月 1 回程度の頻度で連絡会議を行っている。27 年度事業計画策定時においても、他法人との連携も視野に、相乗効

の維持拡大をもたらすための 工夫も期待したい。

<その他事項> 主な有識者意見は以下のとお

- ●トロント日本文化センター、 ニューヨーク日本文化センタ 一移転による借料削減は、効率 性の面で評価ができる。今後 は、使途が特定された寄附金・ 助成金の受入額を維持するこ とが必要である。
- ●ハード施設の充実には費用 の点で制約があるにしても、ウ ェブサイトや SNS などを活用 したヴァーチャル・プレゼンス との組み合わせで、相手国にお ける国際交流基金のプレゼン スを抜本的に拡充する工夫が 必要と考える。
- ●海外事務所の活動状況は、稼 働率、来場者数・参加者数等の 数値でほぼ前年並みといって よく、一応の合格点と言える が、他国の同様の施設と比較し て満足すべき水準なのかどう か検討の余地がある。

じ、民間資金の有 効な活用を図り、 日本及び海外で計 画される国際文化 交流活動を推進す る。なお、寄附金 の受け入れ、対象 事業については基 金に外部有識者か らなる委員会を設け、適正な審査を 行う。

整備に対する援 助、並びに国際文 化交流のために用 いられる物品の購 入に関する援助及 については、特定 事業を支援する目 的でなされる寄附 金を受け入れ、こ れを原資として当 該特定事業に助成 を行うことを通 じ、民間資金の有 効な活用を図り、 日本及び海外で計 画される国際文化 交流活動を推進す る。なお、寄附金 の受け入れ、対象 事業については基 金に外部有識者か らなる委員会を設 け、適正な審査を 行う。

果発揮に向けた協力に留意し、情報共有、調整を行った。

- (イ) 関係団体との連携・協力については、全海外事務所において、751 件の事業を現地関係団体との連携・協力により実施した(26 年度: 751 件)。これは海外事務所が関与した事業件数全体の71%に相当 する(26 年度:71%)。このうち、現地関係団体との共催による事 業実施は567 件、海外事務所の単独主催事業に関係団体から事業運 営・会場提供・広報等の協力を得て実施された事業は184 件であっ た。連携・協力した現地団体数は2,969 団体であった(26 年度:3,060 団体)。
- (ウ) 27 年度における関係団体の協力・連携としては、パリ日本文化会館において、「イノベーションと文化」セミナーと題して、トヨタ自動車、東レ、堀場製作所、JAXA(宇宙研究開発機構)、ユネスコ日本政府代表部との連携により、天野浩・名古屋大学教授による講演会のほか、小惑星探査機「はやぶさ」や日本における燃料電池車の開発、地球環境問題への取組みなどを、シリーズで紹介するイベントを実施した事例などがある。
- エ. 京都支部における関西国際センターとの連携や関西地域での関係者と のネットワーク構築・協力・連携に関し、以下の取組を行った。
  - (ア) 京都支部では、主催・共催事業 13 件 (26 年度:12 件)、協力事業 10 件 (同 6 件) の計 23 件 (同 18 件) の事業を計 26 団体との連携 により実施した。
  - (イ) 京都支部で実施した主催・共催事業には、計1,377人が参加し、26年度の計1,409人に比し2%減となった。主催・共催事業における来場者・参加者の満足度については、98%が好評価を示した。
  - (ウ) 関西地域の関係者との連携・協力については、上述の事業実施面での連携のほか、26 年度に引き続き、京都支部長が、関西地域の地方自治体、大学、文化機関、市民団体等からの要請を受け、これら団体が実施する国際交流事業に関する評議委員・審査委員等計 15 件に就任し、国際文化交流事業に関するノウハウの提供、講演会の実施等を行なった。
  - (エ) 関西国際センターとの連携については、2015年10月に、同センターの研修生、留学生、外国人研究者等を対象とした「能と狂言の会」を、京都支部と同センターとの共催により京都市内で実施した。

# 国際文化交流のための施設の整備に対する援助等の事業

ア. 平成 27 年度においては、寄附者が特定する国際文化交流事業を支援する目的で、のべ 671 の個人・法人より総額 233,800 千円の寄附金を受入れ (平成 26 年度:887 の個人・法人、264,736 千円)、同寄附金と平成

26年度末に預り寄附金として受入れた9,270千円との合計243,070千円のうち、213,197千円を原資として、17件の事業に対し助成金を交付した。(残額29,873千円の寄附金は、平成28年度に助成金として交付する予定)

助成対象事業は以下の通り。

- (ア) アジア・中東地域出身の女性に高等教育を行う多国籍の女子大学に おける奨学金プログラム等の人物交流事業6件
- (イ) 日本の法律・文化を学ぶロースクール支援等の日本研究支援事業 3 性
- (ウ) 日本国内の日本語教育機関に在籍するアジア諸国からの留学生へ の奨学金支給等の日本語普及事業2件
- (エ)子供のための舞台公演を実施する国内外の優れた団体を招へいし て開催するフェスティバル等の催し事業5件
- (オ) 日本庭園の造成・拡張など、教育や文化交流のための施設を整備する事業1件
- イ. 外交、会計監査、租税、言論等の分野の有識者 7 名からなる特定寄附金審査委員会を 3 回開催し、平成 27 年度に申込のあった案件 10 件を対象として、寄附申込者、対象事業等について審議を行った。うち 9 件は適当との意見が示されたため、特定寄附金の受入れを決定し、残る 1 件については、事業実施の確実性、国際文化交流事業としての発展性につき再確認の上、受入れの可否を判断することが適当と判断され、27 年度は受入れ保留とした。

## <前年度評価結果>

- ●海外事務所については、自己収入の増加を図ることも含め効率的な運営に引き続き取り組むことが重要。また、ジャカルタやシドニーの事例に見られるように、関係機関と協力しつつ、現地の事情やニーズに応じた効果的な事業展開を図るとともに、所在国及び周辺国における認知度向上に努めることが必要。
- ●また、関係者とのネットワーク構築も含め現地の事情及びニーズ把握に努めるとともに、本部との意思疎通の円滑化により、事業や組織の運営に還元することが期待される。
- ●京都支部については、引き続き関西地域での安定的な事業実施や人脈構築 を通じ、日本研究・知的交流事業をはじめ、事業全体への積極的貢献を期 待したい。

# <前年度評価結果反映状況>

●運営経費の効率化のため、トロント日本文化センターとニューヨーク日本

|  | 文化センターの移転により、事務所借料の削減を図った。また、関係団体   |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  |                                     |  |
|  | との協力・連携促進のため、26年度に引き続き、海外事務所が関与した事  |  |
|  | 業件数全体の71%に相当する事業を現地関係団体との連携・協力により実  |  |
|  | 施した。さらに、所在国等における認知度向上のため、前年度比9%増に   |  |
|  | 相当する2,694,585件のメール・マガジンを配信した。       |  |
|  | ●本部との意思疎通の円滑化のため、東南アジア7事務所と本部との間でウ  |  |
|  | ェブ会議システムの運用を開始し、本部と東南アジア7事務所間の情報共   |  |
|  | 有の円滑化と、出張経費等の運営経費の効率化を図った。          |  |
|  | ●京都支部においては、引き続き関西地域での安定的な事業実施と人脈構築  |  |
|  | を継続するため、前年度を上回る計23件の事業を、関西地域の26団体との |  |
|  | 連携により実施した。                          |  |

# 4. その他参考情報

# 平成27年度 海外事務所の運営状況(海外事務所施設の効果的・効率的な活用/関係団体との連携実績)

|             |               | 催し施設の | の移働率 | 催    | 催し施設を利用した事業に関する実績 |         |         | 日    | 本語講座       | 運営状況    |        |        | 情報発信   | 言への取組み    |                                                                                                      | 図書館利用実績         |           |           |         | 関係回         | ∄体と0   | 関係団体との連携実績 |         |        |       |                  |       |
|-------------|---------------|-------|------|------|-------------------|---------|---------|------|------------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|------------|---------|--------|-------|------------------|-------|
| 種類          | 事務所名          | (%    |      | 実施化  |                   | 来場有     |         | 来場者  | <b>f評価</b> | 授業時 (時間 |        | 受講者    |        |           | プン配信数<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | ホームぺージア<br>(訪問者 |           | 延べ来<br>() |         | レファレン<br>(件 |        | 貸出,<br>(点  |         | 連携件(件) | 一致    | 共催•協<br>数<br>(団( | Ţ     |
|             |               | 26年度  | 27年度 | 26年度 | 27年度              | 26年度    | 27年度    | 26年度 | 27年度       | 26年度    | 27年度   | 26年度   | 27年度   | 26年度      | 27年度                                                                                                 | 26年度            | 27年度      | 26年度      | 27年度    | 26年度        | 27年度   | 26年度       | 27年度    | 26年度 2 | 7年度 2 | 26年度             | 27年度  |
| 文           | ローマ           | 64    | 68   | 27   | 29                | 41,989  | 53,158  | 97   | 92         | 2,125   | 684    | 984    | 614    | 182,070   | 220,164                                                                                              | 393,028         | 544,595   | 6,172     | 5,327   | 745         | 513    | 2,292      | 1,802   | 34     | 24    | 85               | 80    |
| 化会館         | ケルン           | 77    | 74   | 27   | 32                | 34,291  | 30,958  | 95   | 93         | 1,513   | 1,607  | 1,759  | 1,807  | 40,615    | 33,285                                                                                               | 302,822         | 288,218   | 6,961     | 7,855   | 553         | 456    | 10,087     | 10,415  | 32     | 58    | 217              | 138   |
| 館           | / <b>%</b> IJ | 72    | 76   | 125  | 121               | 167,143 | 145,238 | 98   | 95         | 1,505   | 2,426  | 755    | 758    | 117,964   | 70,690                                                                                               | 343,557         | 306,522   | 16,795    | 15,498  | 2,444       | 2,478  | 1,360      | 1,295   | 97     | 84    | 164              | 131   |
|             | ソウル           |       |      |      |                   |         |         |      |            | 1,047   | 760    | 658    | 638    | 325,020   | 337,861                                                                                              | 310,702         | 390,893   | 15,396    | 13,934  | 942         | 1,138  | 20,272     | 19,183  | 16     | 31    | 54               | 123   |
|             | 北京            | 53    | 71   | 12   | 25                | 7,347   | 2,668   | 100  | 100        | 195     | 296    | 397    | 557    |           |                                                                                                      | 115,240         | 98,667    | 14,464    | 13,211  | 18          | 12     | 8,121      | 7,874   | 34     | 58    | 98               | 126   |
|             | ジャカルタ         | 88    | 77   | 30   | 14                | 10,245  | 8,639   | 94   | 96         | 505     | 364    | 1,089  | 320    | 77,610    | 52,156                                                                                               | 258,759         | 81,013    | 11,608    | 9,622   | 45          | 36     | 8,736      | 9,992   | 62     | 30    | 574              | 403   |
|             | バンコク          |       |      |      |                   |         |         |      |            | 1,099   | 1,349  | 885    | 1,048  |           |                                                                                                      | 58,803          | 51,748    | 70,552    | 66,932  | 86          | 84     | 13,412     | 12,338  | 27     | 33    | 74               | 139   |
|             | マニラ           |       |      |      |                   |         |         |      |            | 282     | 244    | 255    | 320    |           |                                                                                                      | 53,398          | 53,440    | 5,109     | 4,907   | 885         | 771    | 3,131      | 3,029   | 28     | 23    | 135              | 134   |
|             | クアラルンプール      |       |      |      |                   |         |         |      |            | 1,282   | 1,083  | 540    | 506    | 258,244   | 111,963                                                                                              | 59,647          | 85,137    | 13,565    | 11,322  | 670         | 664    | 10,278     | 10,656  | 36     | 36    | 109              | 168   |
|             | ニューデリー        | 77    | 73   | 24   | 35                | 11,893  | 19,293  | 95   | 96         | 910     | 718    | 671    | 947    | 111,625   | 230,412                                                                                              | 36,201          | 46,149    | 12,688    | 14,686  | 1,138       | 1,305  | 5,313      | 7,359   | 25     | 30    | 129              | 57    |
| 文           | シドニー          | 33    | 91   | 4    | 9                 | 1,871   | 4,153   | 99   | 99         | 843     | 751    | 551    | 704    | 114,658   | 126,030                                                                                              | 497,418         | 538,441   | 13,440    | 34,715  | 99          | 147    | 3,647      | 8,983   | 20     | 24    | 366              | 366   |
| 化セ          | トロント          | 99    | 79   | 39   | 7                 | 18,084  | 2,760   | 99   | 99         | 161     | 194    | 391    | 252    | 374,645   | 350,800                                                                                              | 90,793          | 86,098    | 21,799    | 7,183   | 2,446       | 646    | 23,360     | 5,794   | 45     | 30    | 135              | 80    |
| ンタ          | ニューヨーク        |       |      |      |                   |         |         |      |            | 357     | 370    | 360    | 355    | 75,897    | 82,241                                                                                               | 96,377          | 112,112   |           |         |             |        |            |         | 15     | 19    | 36               | 63    |
| Ì           | ロサンゼルス        | 67    | 65   | 13   | 14                | 3,426   | 3,980   | 96   | 95         | 494     | 508    | 656    | 664    | 91,812    | 89,359                                                                                               | 106,349         | 102,730   | 6,276     | 7,410   | 2,394       | 3,375  | 2,987      | 3,599   | 14     | 15    | 137              | 145   |
|             | メキシコ          |       |      |      |                   |         |         |      |            | 960     | 524    | 154    | 582    |           |                                                                                                      | 50,399          | 60,335    | 3,666     | 3,619   | 698         | 1,228  | 7,033      | 6,142   | 18     | 15    | 60               | 37    |
|             | サンパウロ         |       |      |      |                   |         |         |      |            | 604     | 604    | 183    | 231    | 323,547   | 526,120                                                                                              | 672,492         | 513,285   | 10,490    | 10,282  | 77          | 59     | 21,264     | 20,472  | 29     | 27    | 158              | 154   |
|             | ロンドン          | 81    |      | 44   |                   | 4,228   |         | 95   |            | 123     | 158    | 268    | 263    | 131,596   | 161,362                                                                                              | 310,702         | 319,925   | 1,544     |         | 992         |        | 1,790      |         | 39     | 39    | 72               | 144   |
|             | マドリード         |       |      |      |                   |         |         |      |            | 1,243   | 1,088  | 598    | 605    | 91,388    | 113,760                                                                                              | 249,664         | 280,354   | 1,271     | 717     | 334         | 118    | 1,019      | 829     | 26     | 37    | 69               | 101   |
|             | ブダペスト         |       |      |      |                   |         |         |      |            | 897     | 901    | 264    | 291    | 126,960   | 127,908                                                                                              | 42,180          | 42,388    | 5,967     | 5,872   | 414         | 358    | 3,050      | 2,945   | 20     | 16    | 53               | 46    |
|             | モスクワ          | 80    | 79   | 16   | 22                | 3,324   | 3,446   | 99   | 100        | 2,058   | 1,460  | 840    | 962    |           |                                                                                                      | 114,115         | 158,331   | 2,743     | 2,856   | 8,528       | 7,422  | 3,713      | 2,007   | 59     | 76    | 152              | 254   |
|             | カイロ           |       |      |      |                   |         |         |      |            | 2,608   | 1,365  | 560    | 670    | 17,519    | 13,200                                                                                               | 318,370         | 142,890   | 1,558     | 3,560   | 44          | 44     | 484        | 693     | 39     | 25    | 81               | 40    |
| ベトナ.<br>交流セ | ム日本文化<br>ンター  | 47    | 59   | 5    | 7                 | 2,393   | 2,198   | 93   | 95         | 1,075   | 1,205  | 1,008  | 998    |           |                                                                                                      | 235,132         | 218,864   | 12,002    | 12,148  | 2           | 1      | 2,935      | 3,108   | 36     | 21    | 102              | 40    |
|             | 外事務所合計        | 70    | 74   | 366  | 315               | 306,234 | 276,491 | 97   | 96         | 21,886  | 18,657 | 13,826 | 14,092 | 2,461,170 | 2,647,311                                                                                            | 4,716,148       | 4,522,135 | 254,066   | 251,656 | 23,554      | 20,855 | 154,284    | 138,515 | 751    | 751   | 3,060            | 2,969 |

<sup>\*</sup>プノンペンとビエンチャンは連絡事務所であるため、ここには記載していない

# 独立行政法人国際交流基金 平成 27 年度評価 項目別自己評価書(業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項)

# No. 9 業務運営の効率化 当該項目の重要度、難易度 関連する政策評価・行政事業レビュー 平成 27 年度政策評価事前分析表外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)平成 27 年度行政事業レビューシート番号の72 (独立行政法人国際交流基金運営費交付金)平成 26 年度行政事業レビューシート番号の69 (アジア文化交流強化事業)平成 27 年度基金シート番号 27-003 (アジア文化交流強化基金)

| 2. 主要な経年データ                                     |                   |                            |                   |                   |                   |                   |             |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 評価対象となる指標                                       | 達成目標              | 基準値<br>(前中期目標期間<br>最終年度値等) | 平成<br>24 年度       | 平成<br>25 年度       | 平成<br>26 年度       | 平成<br>27 年度       | 平成<br>28 年度 | (参考情報)<br>当該年度までの累積値等、必要な<br>情報                   |
| (1)経費の効率化                                       |                   |                            |                   |                   |                   |                   |             |                                                   |
| 一般管理費及び運営費交付金<br>充当業務経費合計の対前年度<br>削減率           | 対前年度比<br>▲1.35%以上 |                            | <b>▲</b> 4. 43%   | <b>▲</b> 2.35%    | <b>▲</b> 7. 37%   | <b>▲</b> 9. 99%   |             |                                                   |
| 一般管理費対前年度削減率                                    |                   |                            | <b>▲</b> 2. 10%   | <b>▲</b> 6. 17%   | <b>▲</b> 2.83%    | 8. 05%            |             |                                                   |
| 運営費交付金充当業務経費対 前年度削減率                            |                   |                            | <b>▲</b> 4.61%    | <b>▲</b> 2.06%    | <b>▲</b> 7. 70%   | <b>▲</b> 11.22%   |             |                                                   |
| (2)給与水準の適正化等                                    |                   |                            |                   |                   |                   |                   |             |                                                   |
| ラスパイレス指数(地歴・学歴補正                                |                   |                            | 121.5             | 118. 4            | 117. 6            | 118. 9            |             |                                                   |
| 後)                                              |                   |                            | (102. 1)          | (100.0)           | (98. 7)           | (100.7)           |             |                                                   |
| 総人件費(百万円)                                       |                   |                            | 1,809             | 1, 854            | 2, 072            | 2, 138            |             |                                                   |
| (3) 契約の適正化の推進                                   |                   |                            |                   |                   |                   | 1                 |             |                                                   |
| 競争性のない随意契約比率(件                                  |                   |                            | 38.7%             | 42.3%             | 38.8%             | 54.6%             |             |                                                   |
| 数ベース/金額ベース)                                     |                   |                            | /41.8%            | /41.6%            | /34.3%            | /56.8%            |             |                                                   |
| 上記から基金事業の特性によらざるを得ない随意契約を除外した場合の比率(件数ベース/金額ベース) | (件数で 20.6%<br>以下) |                            | 21. 0%<br>/25. 5% | 22. 0%<br>/31. 2% | 18. 8%<br>/19. 4% | 21. 1%<br>/23. 4% |             | 「競争性のある契約」の件数の割<br>合が平成 24~26 年度の平均<br>(79.4%) 以上 |
| 一者以下応札の件数(うち、一<br>者応札件数)<br>※                   |                   |                            | 30 件<br>(29 件)    | 22 件<br>(21 件)    | 37 件<br>(36 件)    | 37 件<br>(34 件)    |             |                                                   |

<sup>※「</sup>達成目標」欄にカッコ書きしてある数値は、平成28年度計画に新たに記載した数値目標。

<sup>※「</sup>調達等合理化計画」の様式に合わせ「一者以下応札の件数」とし、「0者(入札不調)」を含めた。下段カッコ内は「一者応札」のみの件数。

| 中期目標     | 中期計画           | 年度計画       | 主な評価指標         |          | 法人の業務実績・自己評価                          |                |                   |                      |             |               |                |  |
|----------|----------------|------------|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|--|
|          |                |            |                |          | 業務実績                                  | 自己評価           |                   |                      |             |               |                |  |
| 経費の効率    | 1 経費の効         | 1 経費の効率    | <主な定量的指標       | <主要な業務実績 | <b>責</b> >                            |                |                   |                      | <評定と根拠>     | 評定            | В              |  |
| í        | 率化             | 化          | >              | 経費の効率化   | 経費の効率化                                |                |                   |                      |             |               | に至った理由         |  |
| 「独立行政    | 「独立行政          | 「独立行政法     | 一般管理費及び運       | 以下のよ     | こうな要因により、平成 26 年度の基準額に対し              | D増、 <u>根拠:</u> | 経費                | の効率化に                |             |               |                |  |
| 去人の事務・   | 法人の事務・事        | 人の事務・事業    | 営費交付金を充当       | 運営費交付    | 金を充当する業務経費は11.22%の減、合計で               | 。 経費の効率(       | と て、数             | 値目標を上[               |             |               |                |  |
| 事業の見直し   | 業の見直しの         |            | する業務経費(合       |          |                                       |                |                   |                      |             |               | なった。           |  |
| の基本方針」   | 基本方針」(平        | の見直しの基本    | 計)対前年度比削       | • -      | ・般管理費については、本部事務所借料は契約_                | 上平成 26 年度 8    | と同額であった           | 一方、システムの             | の改修 テムの改修経費 | 、 役職          | 践員給与に          |  |
| 平成22年12  | 成22年12月7       | 方針」(平成 22  | 減率 1.35%以上     | 経        | 費、予算で認められた職員増による什器備品線                 | 経費の増等によ        | り、対 26 年度         | 比増となった。              | 予算で認められ     | して、引          | き続き国家          |  |
| 月7日閣議決   | 日閣議決定)等        | 年12月7日閣議   |                | ●業       | 務経費については、円高の進行により外貨建                  | 経費の支出額が        | 少なくなるなと           | ごの理由により、             | 年度 た職員増にかれ  | 1 員の給         | 与水準等を          |  |
| 営)等を踏ま   | を踏まえ、基金        | 決定)等を踏ま    | <その他の指標>       | 途        | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | )運営費交付金        | 予算措置額が 27         | ′年度より5億円             | の減る経費等の増加   | 巾に、適          | 切な水準を          |  |
| . 基金事業   | 事業の規模及         | え、以下のよう    | 基金事業の特性に       | 額        | 。<br>ほとなること、独立行政法人国際観光振興機構            | (JNTO) との本     | 部事務所統合は           | こかかる経費、シ             | ステーにより一般管理  | 里 してい         | る。             |  |
| 規模及び質    | び質が低下し         |            | よる随意契約を除       | L        | の改修経費など 28 年度における特殊要因経費               | 骨が増大する予定       | 定であることな           | どに鑑み、27 年月           | 度に発し費が対前年度は | 上 柔軟          | かつ機動的          |  |
| 低下しない    | ないよう十分         | な方法により、    | 外した調達におけ       | 生        | こした余裕財源については28年度の財源に充て                | った。増加したものの     |                   | についてに                |             |               |                |  |
| う十分配慮    | 配慮しつつ、業        | 基金事業の規模    | る「競争性のある       | 7        | のため、27年度の支出実績額は、対 26年度と               | 27 年度に発生し      | 型事業               | の実施のオ                |             |               |                |  |
| ンつつ、業務   | 務の効率化を         | 及び質が低下し    | 契約」の件数の割       |          |                                       |                |                   |                      |             |               | やり繰りた          |  |
| 効率化を堅    | 堅持すること         | ないよう十分配    | 合が平成 24~26     |          |                                       |                |                   |                      |             |               | も既存部署          |  |
| 手することに   | により、中期目        | 慮しつつ、業務    | 年度の平均          |          |                                       | 26 年度          | 27 年度             | 27 年度                | 源に充てること     |               | 再編等に。          |  |
| 、り、中期目   | 標の期間中、一        | の効率化を堅持    | (79.4%) 以上     |          |                                       | (基準額)          | 計画額               | 実績額                  | にしたことなる     | ご法人全          | 体としてF          |  |
| の期間中、    | 般管理費及び         |            |                |          | éπ./// γα ab. ( \%                    |                | , , , , , , ,     |                      | から、最終的に数    |               | 施に必要な          |  |
| 一般管理費及   | 運営費交付金         | することによ     | <br>  <評価の視点>  |          | 一般管理費(※1)                             | 656, 771       | 674, 853          | 709, 634             | 値目標を達成す     |               | に努めてい          |  |
| *運営費交付   | を充当する業         | り、中期目標の    | 経費の効率化         |          | 対 26 年度増減額                            |                | 18, 082           | 52, 863              | る結果となった     |               | の適正化の          |  |
| えを充当する   | 務経費の合計         | 期間中、一般管    |                |          | 対 26 年度増減率                            | _              | 2. 75%            | 8. 05%               | 給与水準の通      |               |                |  |
| 美務経費の合   | について、対前        | 理費及び運営費    | <br>  営費交付金を充当 |          | 運営費交付金を充当する業務経費(※2)                   | 9, 615, 113    | 9, 249, 310       | 8, 536, 566          | 正化等について     |               |                |  |
|          | 年度比 1.35%      | 交付金を充当す    | する業務経費の対       |          | 対 26 年度増減額                            |                | <b>▲</b> 365, 803 | <b>▲</b> 1, 078, 547 | は、アジア文化の    |               |                |  |
|          | 以上の削減を         | る業務経費の合    | 前年度比 1.35%     |          | 対 26 年度増減率                            | _              | <b>▲</b> 3.80%    | <b>▲</b> 11. 22%     | 流強化事業、放送    |               |                |  |
|          | 行う(ただし、        | 計について、対    | 以上の削減          |          | 合計                                    | 10, 271, 884   | 9, 924, 163       | 9, 246, 200          | コンテンツ海タ     |               |                |  |
|          | 新規に追加さ         |            |                |          | 対 26 年度増減額                            |                | <b>▲</b> 347, 721 | <b>▲</b> 1, 025, 684 | 展開支援事業等     |               |                |  |
|          | れる業務、拡充        | 前年度比 1.35% | 給与水準の適正化       |          | 対 26 年度増減率                            | _              | <b>▲</b> 3.39%    | <b>▲</b> 9.99%       | などの政策的事     |               |                |  |
|          | 業務等は対象         | 以上の削減を行    | <b>等</b>       |          | ※1 第3期中期目標期間において効率化                   | の対象外とされ        | れた国内人件費を          | を除く。                 | 業への対応を顕     |               |                |  |
|          | 外)。また、人        | う(ただし、新    | ① 役職員の給与       |          | ※2 第3期中期目標期間において効率化                   | の対象外とされ        | いた在外人件費、          | 平成 27 年度の第           |             |               |                |  |
|          | 件費について         | 規に追加される    | 水準の適正化         |          | 策増経費                                  |                |                   |                      | したため総人作     |               |                |  |
|          | は次項に基づ         | 業務、拡充業務    | ② 給与水準に関       |          | (補正予算を含む)、及び26年度から                    | の繰越予算によ        | こる業務経費を降          | 余く。                  | 費が増加したが     |               | によらざる          |  |
|          | き取り組むこ         | 等は対象外)。    | する情報の公         |          |                                       |                |                   |                      | 給与水準はよ      | 1 - 2 - 7 - 7 |                |  |
|          | ととし、本項の        |            | 表              | 給与水準の適   | 正化等                                   |                |                   |                      | 域・学歴を換算者    |               |                |  |
|          | 対象としない。        | また、人件費に    | ③ 職員、海外運営      | ア. 給与制度  | の適切な運用による抑制努力は継続しているも                 | のの、ラスパ         | イレス指数は 11         | 18.9(地域・学歴           |             |               |                |  |
| と行う。     | 7,12,12 0.61 0 | ついては次項に    | 専門員・日本語        | 補正後 10   | 0.7) となり前年度に比べて 1.3 ポイント(地            | !域・学歴換算補       | 甫正後では2ポ           | イント)上昇した             |             |               | エロッく、<br>留意が必要 |  |
| - 14 / 0 | 2 給与水準         | 基づき取り組む    | 専門家等の在         | 移は下記     | 表の通り)。上昇理由は以下のとおり。                    |                |                   |                      | り、適正と言え     |               | 機関との連          |  |
| 給与水準の    | の適正化           | こととし、本項    | 勤手当の見直         |          |                                       |                |                   |                      | る。          |               | は、「独立行         |  |

| 適正化等     |
|----------|
| (1) 給与水準 |
| については、   |
| 国家公務員    |
| の給与水準    |
| も十分考慮    |
| し、手当を含   |
| め役職員給    |
| 与について    |
| 検証した上    |
| で、その適正   |
| 化に取り組    |
| むとともに、   |
| その検証結    |
| 果や取組状    |
| 況を公表す    |
| る。職員の在   |
| 勤手当につ    |
| いては、可能   |
| な限り早期    |
| に適切な見    |
| 直しを行う    |
| とともに、海   |
| 外運営専門    |
| 員、日本語専   |
| 門家等の職    |
| 員以外の在    |
| 勤手当につ    |
| いても、併せ   |
| て見直しを    |
| 行う。      |
| (2) また、総 |
| 人件費につ    |
| いては、政府   |
| の方針を踏    |

の対象としな

(1)給与水準 について は、国家公 務員の給与 水準も十分 考慮し、手 当を含め役 職員給与に

쑄

まえつつ適

切に対応し

ていく。その

際、第二期中

期目標期間

ついて検証 した上で、 その適正化 に取り組む

とともに、

その検証結

果や取組状

況を公表す

る。 職員の 在勤手当に ついては、 平成 26 年 度までに適 切な見直し を行うとと もに、海外 運営専門 員、日本語 専門家等の 職員以外の 在勤手当に ついても、

併せて見直

しを行う。

(2)また、総

人件費につ

いては、政

府の方針を

踏まえつつ

・本部事務所の

借料・敷金の見

直しや国家公

務員宿舎使用

料の見直しを

踏まえた宿舎

使用料の改定

により経費の

縮減を図る。

・契約の競争性

を高めること

により経費の

削減を図る。

・事業参加者に

よる適切な負

担確保、共催機

関との経費分

担などにより

基金負担経費

の削減に努め

(1) 給与水準

については、

国家公務員の

給与水準も十

分考慮し、手

当を含め役職

員給与につい

て検証した上

適正化等

# 業務運営

L

① 効果的 · 効率的 な業務運営の ための組織の 再編や人員配 置の適正化 (海 外事務所非所 在国での機能 強化含む) ②「独立行政法

柔軟かつ機動的な

人改革等に関 する基本的な 方針」(平成 25 年12月24日閣 議決定) に基づ く国際協力機 構、日本貿易振 興機構及び国 際観光振興機 構の海外事務 所との事務所 の共用化又は 近接化の取組 4

# 契約の適正化の推

# 2 給与水準の

①「独立行政法 人の契約状況 の点検・見直し について」(平 成21年11月17 日閣議決定) に 基づく随意契 約の見直し ②契約監視委員

会の活動状況

- (ア) 国家公務員と同様の給与減額支給措置の実施(国家公務員から2か月遅れて2012年6月から2014年5月 までで終了したところ、平成27年度指数の上昇要因のひとつとなっている。)
- (イ) これまで実施してきた管理職賞与支給率の抑制(対国公▲0.05 か月)の取りやめ
- (ウ) 個別の人事異動に伴うもの。

# ■対国家公務員指数(ラスパイレス指数)の状況

|       |       | ラスパイレス<br>指数 | 地域・学歴を換算補 正した指数 |  |  |
|-------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| 前上    | 19 年度 | 124. 2       | 106. 5          |  |  |
| 中期    | 20 年度 | 122. 8       | 104. 6          |  |  |
| 目     | 21 年度 | 122. 0       | 101. 7          |  |  |
| 標期    | 22 年度 | 120. 5       | 100. 2          |  |  |
| 間     | 23 年度 | 119. 5       | 99. 2           |  |  |
| 2     | 4 年度  | 121. 5       | 102. 1          |  |  |
| 25 年度 |       | 118. 4       | 100.0           |  |  |
| 26 年度 |       | 117. 6       | 98. 7           |  |  |
| 2     | 27 年度 | 118.9        | 100.7           |  |  |

イ、総人件費については、下記表の通り増加しているが、アジア文化交流強化事業、放送コンテンツ海外展開支 援事業等などの政策的事業への対応を踏まえ人員を強化したこと、また国家公務員の給与増に準拠し給与を 改定したことが主な要因である。

■総人件費の推移

|                | 24 年度 | 25 年度 | 26 年度  | 27 年度  | 中期目標期間開始時(平<br>成 24 年度) |
|----------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------|
| 給与・報酬等<br>支給総額 | 1,809 | 1,854 | 2, 072 | 2, 138 | からの増 <b>▲</b> 減<br>+329 |

※「給与・報酬等支給総額」は、「独立行政法人の役職員の給与水準の公表」様 式に沿った集計で、非常勤役員手当及び法定福利費を含まない。

- ウ. 上記給与水準と総人件費については、総務省、人事院から示されるガイドライン等に即して情報を公表して おり、平成27年度分も6月30日にホームページにおいて公表予定である。
- 工. 職員、海外運営専門員・日本語専門家等の在勤手当については、民間との比較調査結果や国家公務員の在勤 手当の動向も踏まえ検討を行い、現行の国家公務員準拠方式にも一定の合理性があることを踏まえ、今後も

柔軟かつ機動 的な業務運営に 事業の着実な実 施のために、アジ 事務所の東南ア ジア2か国への 設置やアジアセ ンター・映像事業 部への増員を機 動的に行った。 契約の適正化

は、「平成27年度 調達等合理化計 画」で定めた重点 分野、ガバナンス の徹底に関し着 実に実施してお り、基金事業の特 性から「真に随意 契約によらざる 区分して集計し た場合は「競争性 のある契約」が約 8割となり、適切

(単位:百万円)

関係機関との 連携確保等につ いては、事業の重 複に配慮しつつ、 対外発信の強化、 インバウンド促 進、オリンピッ ク・パラリンピッ クに向けた機運 醸成といったオ ール・ジャパンの

に対応している。

人改革等に関する基本 的な方針」(平成 25 年 ついては、政策的 12 月 24 日閣議決定) で定められた方針に基 づき、国際観光振興機 アセンター連絡 構との本部事務所共用 化に向けた対応等を適 切に行っている。また、 東京 2020 オリンピッ ク・パラリンピックの 一環として実施される 文化プログラムに向け た取組における関係組 の推進について|織との連携や、地方自 治体との連携も進めて

内部統制の充実・強 化については、独立行 政法人通則法改正に伴 う業務方法書及び関連 規程の改正を適切に行 い、順次、運用の段階 に至っていると認めら を得ない|契約を | れる。また、情報セキ ュリティ対策のための 取組が適切に取られて いる。

> 以上より、評定はB 「目標の水準を満たし ている」が適当である。

<今後の課題>

●PDCA サイクルの確 立に向けた取組が徐々 に進められているもの の、次期中期目標期間 から本格的に定量的な 指標の設定・評価に取 り組む必要があり、引 き続き実効性のある定

中の、特に後 適切に対応 半において していく。 日本語教育 その際、第 事業分野で 二期中期目 経済連携協 標期間中 の、特に後 定 (EPA) に関わる日 半において 本語研修等 日本語教育 の新規の事 事業分野で 業実施を求 経済連携協 められてき 定(EPA) た例のよう に関わる日 に、今後の基 本語研修等 金に対する の新規の事 政策的要請 業実施を求 に基づく新 められてき 規事業•拡充 た例のよう 事業の実施 に、今後の や在外にお 基金に対す ける体制の る政策的要 強化に的確 請に基づく 新規事業・ に対応でき 拡充事業の るよう、必要 な人員体制 実施や在外 を確保する。 における体 制の強化に 3 柔軟かつ機 的確に対応 動的な業務運 できるよ う、必要な 法人の自律 人員体制を 性及び法人の 確保する。 長の裁量等を なお、当該 活かし、柔軟 経費につい かつ機動的な ても効率化 業務運営を行 の対象とす う。業務効率 る。 化努力を継続 し、総人件費 3 柔軟かつ

削減(上記の

政策的要請に

と点検の結果 ③一者応札・応募 の状況と改善 の取組み

で、その適正

化に取り組む

とともに、そ

の検証結果や

取組状況を公

勤手当につい

ては、購買力

補償方式を反

映した適切な

水準管理を行

(2) 総人件費

については、

政府の方針

を踏まえつ

つ適切に対

応していく。

その際、アジ

ア文化交流

強化事業、放

送コンテン

ツ海外展開

支援事業等、

今後の基金

に対する政

策的要請に

基づく新規

事業•拡充事

業の実施や

在外におけ

る体制の強

化に的確に

機動的な

業務運営

なう。

表する。

# 関係機関との連携

確保等

- 職員の在 ① 国際的な交流 促進の観点か らの関係省 庁・機関との情 報共有及び調 整・連携の仕組 みの構築
  - ② 国際観光振興 機構との本部 事務所の共用 化についての 検討状況

# 内部統制の充実・

# 強化等

- ① 内部統制機能 の有効性を確 認するモニタ リング等の内 部監査の実施 と監査の結果 の活用
- ② 事業評価等に おける外部有 識者意見の取 込み
- ③ 効果的·効率的 な事業評価の 実施とその結 果の業務改善 への反映
- ④ 「国民を守る情 報セキュリティ

現行(国家公務員の在勤手当を参照)を基礎とした方式により在勤手当の水準を管理することとした。

# 柔軟かつ機動的な業務運営

- ア、効果的・効率的な業務運営のための組織の再編については、以下の取組を行った。
- ンターの組織を4チームから5チームに改編した。また、ラオス、カンボジアにアジアセンターの連絡
- (イ) 日本研究・知的交流部の企画調整チームと米州チームを統合して、企画調整・米州チームを設置した。
- イ. 人員配置の適正化については、アジア文化交流強化事業および放送コンテンツ海外展開支援事業をより効率 的・効果的に実施するために、既存部署への配置人数を抑制しつつ以下の取組を行った。
- (ア) アジア文化交流強化事業を着実に実施するため、平成26年度末の15名から随時人数を増やし、平成27 年度末時点では20名が在職する体制とした。また、アジアセンタープノンペン連絡事務所に職員を配置 し、 アジアセンタービエンチャン連絡事務所には東南アジア赴任経験の長い定年退職者に所長業務を
- (イ) 映像事業部事業を着実に実施するため、平成26年度末の5名から随時人数を増やし、平成27年度末時
- (ウ) マニラ日本文化センターの人員を2名体制から3名体制とし、アジア文化交流強化事業への対応を含め た事業実施体制の強化を行なった。
- ウ.「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)に基づく国際協力機構、日 本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所との事務所の共用化又は近接化に関しては、外務省によ る「ジャパン・ハウス」設置構想を踏まえて、サンパウロ、ロサンゼルス及びロンドンの各基金事務所の「ジ ャパン・ハウス」への入居について、平成27年度中に必要な検討と準備作業を行い、「ジャパン・ハウス」 内における他法人事務所との共用化の実現に向けた取組みを行った。

また、ワンストップサービスに係る連携強化に関しては、平成26年度に引き続き、複数の法人事務所が 所在する都市において、事務所間での広報用資料の相互配置、SNSを通じた情報発信等により、来訪者に 他法人に関する情報も提供した。併せて、事業の共同実施や、催しの会場における他法人の事業広報等も行 った。

(ア)地域別方針策定と外務省との連携

第3期中期目標期間の各年度においては、外務省(在外公館を含む)とも相談しながら、基金の海外事 務所非所在国もカバーする形で地域別方針を作成している。

また個別事業計画策定に際しては在外公館の事業実施要望を聴取しており、これに外務本省が重要度を 付した上で、基金と外務本省の協議を経て計画に組み入れている。このプロセスの中で、海外事務所非

施策に積極的に 性的評価とも併せて、 参画した。国際観 光振興機構との 本部事務所の共 用化についても

着実に検討を進┃●本法人の事業の特性 上、随意契約の割合が 内部統制の充|高いことが直ちに不適 実・強化等につい 切とは言えないが、随 ては、改正独立行 意契約とする基準や理 政法人通則法の 由等について引き続き 施行に伴い、業務 透明化を図っていくと 方法書の改正やしともに、競争性のある 内部統制に関す 契約に変更が可能なも のについては移行する る規程等の整備 を行い、その規程 等、引き続き取組を進

適切な事業評価に向け

た取組を進めることが

必要。

に基づき、内部統一めることが必要。

制委員会及びリ

管理のチェック

体制を強化した。

の具体策として、

起こりうるリス

クを想定した事

業継続計画(BCP)

価制度に対応し

て、定量的指標の

充実化に取り組

スク管理委員会 ●内部統制のための取 を新設して内部 組については、新たな 統制及びリスク 体制での運用が始まっ たばかりであるため、 随時取組状況をチェッ また、リスク管理 | クしながら、改善を図 っていくことが必要。

<その他事項> 有識者の主な意見は以 も策定した。あわし下のとおり。

- せて、監事の出勤 ●経費の効率化・給与 日を増やす等、監 水準の適正化などは、 査機能強化のた│着実に目標を達成して めの取組も行っしおり評価ができる。ま た。事業評価に関した、業務経費の減少は しても、新しい評 平成28年度の財源に充 てるという理由は明確 であり問題はない。
- んだ。情報セキュ

  ●アジアセンター事業 リティ対策に関 や映像事業の増員は、

- (ア) アジア文化交流強化事業の業務量の拡大に対応し、効果的、効率的に事業を実施するために、アジアセ 事務所を設置した。

- 委嘱した。
- 点では10名が在職する体制とした。

工. 海外事務所非所在国における基金の役割強化に関する取組みは以下の通り。

9-4

基づく新規事 法人の 対応できる 業 · 拡充事業 自律性及 よう、必要な への対応を除 び法人の 人員体制を く) に資する 長の裁量 確保する。な ような組織の 等を活か お、当該経費 し、柔軟 再編及び人員 についても かつ機動 配置の適正化 的な業務 効率化の対 を図る。 運営を行 その際、前 象とする。 二項で示した う。業務 取組を行いな 効率化努 3 柔軟かつ機 力を継続 がら、日本語 動的な業務運営 事業分野等の し、総人 法人の自律 政策的要請に 件費削減 性及び法人の 基づく重点分 (上記の 野への優先的 政策的要 長の裁量等を な人員配置や 請に基づ 活かし、柔軟か く新規事 在外における つ機動的な業 体制強化に対 業・拡充 務運営を行う。 応した人員配 事業への 業務効率化努 置など、その 対応を除 力を継続し、総 時々の事業環 く) に資 人件費削減(上 するよう 境の変化や、 それに応じた な組織の 記の政策的要 政策の動向を 再編及び 請に基づく新 踏まえた組織 人員配置 規事業•拡充事 の再編及び最 の適正化 業への対応を 適かつ合理的 を図る。 除く) に資する な人員配置を なお、政 ような組織の 策的要請 行う。 国際協力機 に基づく 再編及び人員 構、日本貿易 業務運営 配置の適正化 振興機構及び について を図る。なお、 国際観光振興 も、同様 政策的要請に 機構の海外事 に効率的 基づく業務運 務所と事業の な組織・ 営についても、 体制とな 連携強化等を 同様に効率的 るよう適 図るため、現 地における事 正化を図 な組織・体制と 務所及び所員 る。

なるよう適正

所在国においても一定量の基金事業が確保されるよう留意している。

# (イ)日本文化専門家第三国間派遣プログラムの実施

特に在外公館から要望の多い文化芸術交流事業については、当該年度において日本からの文化専門家派 遣が計画されていないアジア・大洋州、中南米、中東・北アフリカの基金海外事務所非所在国を優先対 象として、基金海外事務所所在国居住の文化専門家を派遣する機動的な対応も行っている。日本から派 遣するより低予算で出来るだけ幅広い要請に応えることができる取組として、平成27年度は11件(15か 国)を派遣した。

# (ウ)海外事務所の「地域担当国」

戦略」等の政府

方針を踏まえた

適切な情報セキ

ュリティ対策の

推進

一部の海外事務所については、近隣諸国を「地域担当国」と定め(下表参照)、①地域担当国の在外公 館からの基金事業に関する一般的な照会に係る対応、②地域担当国の在外公館が基金事業について稟請 する際の助言、③必要に応じ可能な範囲での国際文化交流事業の実施、を行うこととしている。

| 海外事務所             | 地域担当国                |
|-------------------|----------------------|
| ローマ日本文化会館         | サンマリノ、バチカン、マルタ、アルバニア |
| ケルン日本文化会館         | オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン |
| パリ日本文化会館          | アンドラ、モナコ             |
| ジャカルタ日本文化センター     | 東ティモール               |
| バンコク日本文化センター      | ミャンマー、ラオス、カンボジア      |
| クアラルンプール日本文化センター  | シンガポール、ブルネイ          |
| ニューデリー日本文化センター    | ブータン                 |
| メキシコ日本文化センター      | 中米地域                 |
| ロンドン日本文化センター      | アイルランド               |
|                   | クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニ |
| ブダベスト日本文化センター     | ア、セルビア、チェコ、ブルガリア、ポーラ |
| フタペスド日本文化センター<br> | ンド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニ |
|                   | ア、モンテネグロ、ルーマニア       |
| カイロ日本文化センター       | 中東地域、北アフリカ地域         |

守る情報セキュ リティ戦略|等の 政府方針を踏ま えた適切な対策 を行った。

上記のとお り、業務運営の合 理化に着実に取 り組んでいるこ┃●随意契約の見直しに とから、所期の目 標を達成してい ると自己評価す

<課題と対応> ア. 次期中期目 交流基金が担 うべき役割を 再認識しつつ、 否を再確認し ながら事業単し 位を検討する 必要がある。ま た、平成 28 年 て、次期中期目 標・計画を意識 した定量的指 標の充実化を 期目標・計画へ

しては、「国民を一計画された事業を行う 上では必要と考える が、計画された事業が 最善の選択肢かどうか を検討し、貴重な人材 を投入するに相応しい 事業を展開していくよ う期待する。

- ついては、「独立行政法 人における調達等合理 化の取組の推進につい て」(平成27年5月25 日総務大臣決定) の通 知がなされ、昨年度に 引き続き平成28年6月 標・計画策定に一に調達等合理化計画を あたって、国際 | 策定公表している。今 後はその着実な実現が 求められる。
- 既存事業の要 | ●幅広い分野で国際交 |流を行うには、他組織 とのパートナーシップ が不可欠であり、日本 語事業における自治体 や大学、サッカー交流 度計画におい での J リーグなどとの 連携は評価できる。科 学技術等他の分野での 連携も期待したい。
- 一定程度実現 | ●内部統制について したが、次期中 は、平成27年4月1日 に業務方法書が公表し の反映のため | 各規程等が策定されて に、さらなる充 | おり、平成 27 年度はそ 実化に向けて一の業務方法書の内容に 検討を重ねる | 沿った運用初年度であ

# 契約の適正化の推進

ア. 当基金の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)

の法的地位等 を保持するこ とに留意し、 事務所の共用 化又は近接化 を進める。

海外事務所 が存在しない 国・地域につ いては、外交 上の必要性に 応じた事業展 開に必要な海 外事務所の設 置や基金の役 割強化の在り 方について検 討する。

4 契約の適正 化の推進 「独立行政 法人における 調達等合理化 の取組の推進 について」(平 成27年5月25日 総務大臣決定) に基づく取組 を着実に実施 し、一層の競争 性と透明性の 確保に努め、契 約の適正化を 推進すること により、引き続 き、随意契約の

見直しの徹底

と一者応札・応

募の改善を通

業環境の

変化や、

それに応

じた政策

の動向を

踏まえた

組織の再

編及び最

適かつ合

理的な人

員配置を

国際協

行う。

その 化を図る。

際、前二 最適かつ合 項で示し 理的な人員配 た取組を 置については、 行いなが アジア文化交 ら、文化 流強化事業、放 芸術交流 事業部門 送コンテンツ における 海外展開支援 地域別編 事業等の政策 成の導 的要請に基づ 入、日本 く重点分野へ 語事業分 の優先的な人 野等の政 員配置や在外 策的要請 に基づく における体制 重点分野 の強化に対応 への優先 した人員配置 的な人員 など、その時々 配置や在 の事業環境の 外におけ 変化や、それに る体制の 応じた政策の 強化に対 応した人 動向を踏まえ 員配置な て適切かつ柔 ど、その 軟な対応を行 時々の事

> 国際協力機 構、日本貿易振 興機構及び国 際観光振興機 構の海外事務 所と事業の連 携強化等を図 るため、現地に おける事務所 及び所員の法

的地位等を保

に基づく調達等の合理化の取組状況については、以下のとおりである。

# (ア) 平成27年度の国際交流基金の契約状況

当基金における平成 27 年度の契約状況は、表 1 のとおりであり、平成 26 年度と比較して、「競争性のな い随意契約」の割合が、件数、金額ともに増加している(件数は15.8%の増、金額は22.5%の増)。「競争 性のない随意契約」の大半は、下記に述べる基金事業の特性から、基金会計規程上の「真に随意契約によら ざるを得ない」ものに該当する契約である。

| ₹ 1 平成 27 年 B | 度の国際交流基         |                    | (単位:件、億円)       |                 |                 |                                   |  |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|               | 平成 2            | 6 年度               | 平成 2            | 27 年度           | 比較均             | 曽▲減                               |  |
|               | 件数              | 金額                 | 件数              | 金額              | 件数              | 金額                                |  |
| 競争入札等         | 197             | 21.14              | 174             | 14. 77          | ▲23             | <b>▲</b> 6. 37                    |  |
|               | (50.9%)         | (49.5%)            | (37.1%)         | (30.7%)         | (▲13.8%)        | (▲18.8%)                          |  |
| 企画競争・公        | 40              | 6. 92              | 39              | 6. 04           | <b>1</b>        | ▲0.88                             |  |
| 募             | (10.3%)         | (16. 2%)           | (8.3%)          | (12.5%)         | (▲2.0%)         | <b>(</b> ▲3.7%)                   |  |
| 競争性のある契約(小計)  | 237<br>(61. 2%) | 28. 06<br>(65. 7%) | 213<br>(45. 4%) | 20. 81 (43. 2%) | ▲24<br>(▲15.8%) | <b>▲</b> 7. 25 ( <b>▲</b> 22. 5%) |  |
| 競争性のな         | 150             | 14. 67             | 256             | 27. 36          | 106             | 12. 69                            |  |
| い随意契約         | (38.8%)         | (34.3%)            | (54.6%)         | (56.8%)         | (15.8%)         | (22.5%)                           |  |
| 스 및           | 387             | 42.73              | 469             | 48. 17          | 82              | 5. 44                             |  |
| 合 計           | (100.0%)        | (100.0%)           | (100.0%)        | (100.0%)        |                 |                                   |  |

※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※2 「比較増▲減」欄のカッコ内は、平成27年度の対26年度伸率である。

当基金においては、平成23年度の業務実績評価において、外務省独立行政法人評価委員会より、「映像・ 公演事業や他団体との共催事業等の「真に随意契約によらざるを得ないもの」を今以上に明確に区分し、そ の上で契約全体に占める競争入札等の目標比率を見直すことも必要である」との指摘を受けたことを踏ま え、随意契約のうち、基金事業の特性により随意契約によらざるを得ないもの(以下、「基金事業の特性に よる随意契約」と、それ以外の理由により随意契約となったものを明確に区分して整理を行ってきたが(当 該分類は平成24年度に契約監視委員会の了承を得ている)、平成27年度においては、さらに、基金会計規 程において、基金事業の特性による随意契約をより明確に区分するため、その類型化を図り、以下のとおり、 基金会計規程の一部改正を行い、同年度中に同規程を実施した。

随意契約の小分類(国際交流基金会計規程第25条第1項第1号(契約の性質又は目的が競争入札に適さ ないとき) に当たる契約の類型)

基金の事業特性から 「真に随意契約によ

ア. 著作権保持者からの映画・テレビ素材購入、上映権・放映権購入

イ. 展示事業企画制作・美術品の購入

必要がある。 イ. プロジェク については一 さらに促進す る必要がある。 がある。

った。平成27年度は特 に問題はなかったが、 ト単位の PDCA | 今後は、改正された各 サイクル定着 種規程等に沿った実効 性ある運用が求められ 定程度の成果しるところである。具体 があったが、次一的には、毎年度実効性 年度計画に十一ある内部統制委員会の 分に反映する 開催、内部統制を担当 までには至っしする理事によるモニタ ていないため、リング体制の運用、内 部統制推進部門におけ るモニタリング体制の また、プログラー運用、研修の実施など ム単位の PDCA である。独立行政法人 サイクルが十一におけるガバナンスの 分とはいえな 強化においては、特に いため、改善に | 監事機能の強化が重要 着手する必要 である。この点、非常 勤2 名体制は変わらな いが、勤務体制を変え ガバナンスの強化を図 っている点は評価がで きる。

> ●自己評価(他の評価) 項目を含む。) において PDCA サイクルが必ず しも円滑に回っていな いことを示唆する記述 があるが、年間スケジ ュールの問題なのか (C が翌年度のAに間に合 わない)、サイクル自体 がうまく回っていない のか、もっと具体的に 自己評価すべきではな いか。

|   | じた業務運営  | 力機構、日 | 持することに                        |
|---|---------|-------|-------------------------------|
|   | の一層の効率  | 本貿易振  | 留意し、事務所                       |
|   | 化を図る。   | 興機構及  | の共用化又は                        |
|   |         | び国際観  | 近接化を進め                        |
|   | 5 関係機関と | 光振興機  | <b>を</b> 返信で <b>と</b> り<br>る。 |
|   | の連携確保等  | 構の海外  | -                             |
|   | 事業の重複   | 事務所と  | また、海外事                        |
|   | 排除及び協   | 事業の連  | 務所が存在し                        |
|   | 力・連携の確  | 携強化等  | ない国・地域に                       |
|   | 保・強化を図  | を図るた  | ついては、外交                       |
|   | り、効果的か  | め、現地に | 上の必要性に                        |
|   | つ効率的に事  | おける事  | 応じた事業展                        |
|   | 業を実施する  | 務所及び  |                               |
|   | ため、関係す  | 所員の法  | 開に必要な海                        |
|   | る機関それぞ  | 的地位等  | 外事務所の設                        |
|   | れの役割を明  | を保持す  | 置や基金の役                        |
|   | 確にするとと  | ることに  | 割強化の在り                        |
|   | もに、国際的  | 留意し、事 | 方について検                        |
|   | な交流促進の  | 務所の共  | 討する。                          |
|   | 観点から、情  | 用化又は  | 電子化によ                         |
|   | 報共有や調   | 近接化を  |                               |
|   | 整・連携の一  | 進める。  | る業務の効率                        |
|   | 層の促進に資  | また、   | 化については、                       |
|   | するよう、関  | 海外事務  | Web会議等                        |
|   | 係省庁・機関  | 所が存在  | サービスの導                        |
|   | の協力のも   | しない   | 入等の取組を                        |
|   | と、外務省及  | 国・地域  | 行う。                           |
|   | び基金が中心  | について  |                               |
|   | となり、連絡  | は、外交  | 4                             |
|   | 会を設置する  | 上の必要  | 4 契約の適正                       |
|   | 等により、関  | 性に応じ  | 化の推進                          |
|   | 係する機関全  | た事業展  | 「独立行政                         |
|   | 体として協   | 開に必要  | 法人における<br>調達等合理化              |
|   | 力・連携を確  | な海外事  | の取組の推進                        |
|   | 保・強化する  | 務所の設  | について」(平                       |
|   | ための仕組み  | 置や基金  | 成27年5月25日                     |
|   | を構築する。  | の役割強  | 総務大臣決定)                       |
|   | また、環境の  | 化の在り  | に基づく取組                        |
|   | 変化や、それ  | 方につい  | を着実に実施                        |
|   | に応じた政策  | て検討す  | し、一層の競争<br>性と透明性の             |
| 1 |         |       | 正し地別性の                        |

| らざるを得ない」契約 | ウ. 外国に派遣する公演団との派遣契約             |
|------------|---------------------------------|
| の類型        | エ. 共同で事業を実施する共催契約               |
|            | オ. 基金拠点がない外国での契約                |
| それ以外の「真に随意 | カ. 事務所の賃貸借及びこれに関連する契約           |
| 契約によらざるを得  | キ. 公共料金(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) |
| ない」契約の類型   | ク. その他                          |
|            | の類型<br>それ以外の「真に随意<br>契約によらざるを得  |

基金事業の特性による随意契約の類型は上記のとおりであるが、これに該当する随意契約を除いた「競争性のない随意契約」と「競争性のある契約」との対比表は、以下の表2とおりであり、「競争性のある契約」の割合が、全体の約8割を占める(平成24~26年度の平均[79.4%]は若干下回った)。

表 2 基金事業の特性による随意契約を除外した対比表

(単位:件、億円)

|       | 平成 26 年度       件数       金額 |          | 平成 27 年度 |          | 比較増▲減           |                  |
|-------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|
|       |                            |          | 件数金額     |          | 件数              | 金額               |
| 競争性のあ | 237                        | 28.06    | 213      | 20. 81   | ▲24             | <b>▲</b> 7. 25   |
| る契約   | (81.2%)                    | (80.6%)  | (78.9%)  | (76.6%)  | <b>(</b> ▲2.3%) | ( <b>▲</b> 4.0%) |
| 競争性のな | 55                         | 6. 74    | 57       | 6. 36    | 2               | <b>▲</b> 0.38    |
| い随意契約 | (18.8%)                    | (19.4%)  | (21.1%)  | (23.4%)  | (2.3%)          | (4.0%)           |
| A ₹1  | 292                        | 34. 80   | 270      | 27. 17   | ▲22             | <b>▲</b> 7. 63   |
| 合 計   | (100.0%)                   | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |                 |                  |

※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※2 「比較増▲減」欄のカッコ内は、平成27年度の対26年度伸率である。

# (イ) 平成27年度の国際交流基金の一者応札・応募状況

当基金における平成 27 年度の一者応札・応募の状況は、表 3 のとおりであり、平成 26 年度と比較して、一者応札・応募による契約は、件数、金額ともにほとんど変化がなかった。割合が僅かに増えているのは、競争性のある契約全体の件数及び金額が減少しているためである(237 件 $\rightarrow$ 213 件)。なお、平成 27 年度の一者 応札・応募 37 件のうち 16 件は、平成 26 年度から平成 27 年度にまたがる継続契約であり、平成 27 年度に新規に発生した一者応札・応募は 21 件(全体の 9.86%)である。

表 3 平成 27 年度の国際交流基金の一者応札・応募状況

(単位:件、億円)

|       |    | 平成 26 年度        | 平成 27 年度        | 比較増▲減                            |  |
|-------|----|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 2 者以上 | 件数 | 200 (84.4%)     | 176 (82.6%)     | <b>▲</b> 24 ( <b>▲</b> 1.8%)     |  |
| 2 有以上 | 金額 | 22. 12 (78. 8%) | 15. 91 (76. 5%) | <b>▲</b> 6. 21 ( <b>▲</b> 2. 3%) |  |

| の動向を踏ま           | る。            | 確保に努め、契        |
|------------------|---------------|----------------|
| えつつ、廃止           |               | 約の適正化を         |
| や他機関への           | 4 契約の適        | 推進すること         |
| 移管も含め、           | 正化の推進         | により、引き続き、随意契約の |
| 事業の不断の           | 「独 立          | 見直しの徹底         |
| 見直しを行            | 行政法人          | と一者応札・応        |
| う。特に、国           | における          | 募の改善を通         |
| 際観光振興機           | 調達等合          | じた業務運営         |
| 構との事業の           | 理化の取          | の一層の効率         |
| 連携強化を図           | 組の推進          | 化を図る。          |
| るため、両法           | について」         | 平成 27 年度       |
| 人の本部事務           | (平成 27        | においては、調        |
| 所の共用化に           | 年 5 月 25      | 達等合理化計         |
| ついて検討を           | 日総務大          | 画を踏まえつ         |
| 行い、平成26          | 臣決定)に         | つ、引き続き、        |
| 年夏までに具           | 基づく取          | 事前事後にお         |
| 体的な工程表           | 組を着実          | ける自己点検         |
| を策定する。           | に実施し、<br>一層の競 | に着実な実施、        |
| 6 内部統制の          | 争性と透          | 契約監視委員         |
| 充実・強化等           | 明性の確          | 会による点検、        |
| (1) 法令等を         | 保に努め、         | 一者応札・応募        |
| 遵守すると            | 契約の適          | 案件における         |
| ともに、業務           | 正化を推          |                |
| の特性や実            | 進するこ          | アンケートの         |
| 施体制に応            | とにより、         | 実施、調達にか        |
| じた効果的            | 引き続き、         | かる手続きの         |
| な統制機能            | 随意契約          | 標準化や実務         |
| の在り方を            | の見直し          | 指導を行う体         |
| 検討し、内部           | の徹底と          | 制の整備等の         |
| 統制の充             | 一者応           | 諸方策を通じ、        |
| 実・強化を図           | 札・応募の         | 随意契約を「真        |
| る。また、リ<br>スク・マネジ | 改善を通じた業務      | にやむを得な         |
| メント手法            | 運営の一          | いもの」に限定        |
| を中心とし            | 層の効率          | する。さらに、        |
| た内部監査            | 化を図る。         | 基金の事業内         |
| の実施によ            |               | 容を反映した         |
| り、内部統制           | 5 関係機関        | 随意契約類型         |
| 機能の有効            | との連携確保        | に関する会計         |

|       | 1 孝以下 | 件数               | 37 (15.6%)       | 37 (17.4%)     | 0 (1.8%)             |
|-------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 1 者以下 |       | 金額               | 5. 94 (21. 2%)   | 4. 90 (23. 5%) | <b>▲</b> 1.04 (2.3%) |
| 合 計   | A ₹1  | 件数               | 237 (100.0%)     | 213 (100.0%)   | ▲24                  |
|       | 金額    | 28. 06 (100. 0%) | 20. 81 (100. 0%) | <b>▲</b> 7. 25 |                      |

- ※1 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
- ※2 合計欄は、競争契約(一般競争、指名競争、企画競争、公募)を行った計数である。
- ※3 「比較増▲減」欄のカッコ内は、平成27年度の対26年度伸率である。
- ※4 「1者以下」には「0者(入札不調)」を含む(平成26年度:件数1件、金額0.10億円、 平成27年度:件数3件、金額0.14億円)。
- イ. 平成27年度において重点的に取り組んだ分野
- (ア)「平成27年度独立行政法人国際交流基金調達等合理化計画」においては、重点的に取り組む分野を以下の4点とした(【】は評価指標)。
  - ① 基金事業の特性を踏まえ、基金事業の特性により生じる随意契約と、それ以外の理由による随意契約と を明確に区分して整理を行い、随意契約によることができる事由を規程において明確化し、公正性・透 明性を確保しつつ合理的な調達を実施することとする。【契約監視委員会における評価】
  - ② 調達予定案件概要の前広な周知の徹底、書類の不備等による失格を防止するための入札参加者向け「入 札事前チェックリスト」の配布、一者応札・応募案件におけるアンケートの実施などにより、一者応札・ 応募の一層の改善に向けた取組をする。【検討・実施結果】
  - ③ 基金本部、日本語国際センター及び関西国際センターにおける物品及び役務の調達に関し、共同調達に 努め、経費の削減を目指す。【検討・実施結果】
  - ④ 障害者就労施設等からの物品等の優先調達については、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)」に基づいて定めた調達方針に基づき、積極的に推 進する。【障害者就労施設等からの物品等の調達件数、金額】
- (イ)上記重点的に取り組む分野に関し、以下のとおり、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効率 化に努めた。
  - ① 前記のア(ア)に記載のとおり、基金事業の特性から「真に随意契約によらざるを得ない」契約の類型を基金会計規程において明確化するために、基金会計規程の一部改正を平成27年度中に行い、同年度中に同規程を実施した。同取組については、契約監視委員会においても、契約手続きの透明性・公正性の向上につながるとの評価を受けた。
  - ② 一者応札・応募の一層の改善に向けた取組を継続実施した。特に平成27年度においては、当基金の入札により多くの参入を得て競争性を高めることを目指して、一般競争入札等における競争参加資格及び登録手続き等の変更を行った。具体的には、従来は各府省に共通する競争参加資格制度(全省庁統一資格)に加えて当基金への競争参加登録申請を義務付けていたため、初参入の業者には入札日までに二つの事前登録が必要であったが、基金における審査は全省庁統一資格のそれと同内容であることから、業者への負担や手間を省き全省庁統一資格のみで入札参加可能とした。
  - ③ 固定電話通信サービス業務委託に関し、基金本部、日本語国際センター及び関西国際センターにおける 共同調達を平成27年度に実施した結果、本部とセンター間の通話が無料になり、また海外との通話料 の大幅な削減が実現できるところ、平成28年度においては約5百万円の経費削減が見込まれる。
  - ④ 平成27年度における障害者就労施設等からの物品等の調達状況は、表4のとおりであり、平成27年度

| 性のモニタ 等                                | 見程等の明確          |
|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | は任守り別惟          |
| リングを行 「独立」化                            | どについて検          |
| う。 行政法人 計                              | けする。また、         |
| (2)外部有識 改革等に                           | 連続して一者          |
| │ 者も含めた│ 関する基│                         |                 |
| 事業評価の 本的な方 1                           | 京札になった          |
| 在り方につ 針」(平成 第                          | を件に対する          |
| いて適宜、検   25年12月   点                    | は検を強化し、         |
| 討を行いつ   24 日閣議   _                     | 一者応札・応募         |
| つ事業評価   決定)で定   <sub>の</sub>           | 縮減を図る           |
| を実施し、そめられた                             | とで、業務運          |
| の結果を組  方針を着                            | ちの一層の効          |
| 織、事務、事   実に実施                          |                 |
| 業等の改善しつつ、事 学                           | 図といる。           |
| に反映させ 業の重複                             |                 |
| る。 排除及び 5                              | 関係機関と           |
| (3) 管理する 協力・連携 の                       | 連携確保等           |
| 情報の安全の確保・強                             | 事業の重複           |
| 性向上のた 化を図り、 排                          |                 |
| め、「国民を 効果的か ク                          | つ、国際交流          |
| 寸る情報セ  つ効率的  ***                       |                 |
|                                        | オール・ジャ          |
|                                        | ペンで促進す          |
|                                        | が観点から、効         |
|                                        | 具的かつ効率          |
|                                        | りに事業を実          |
| キュリティーの役割を一が                           | 百するため、他         |
| 対策を推進 明確にす                             | 首庁・他独立行         |
| し、必要な措しるとともして                          | 文法人等関係          |
| 直でこる。 (こ、国外は)                          |                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 後関との協           |
|                                        | 」・連携の確          |
|                                        | 艮・強化を図          |
|                                        | 5。特に、2020       |
| 整・連携の   一層の促   <sup>年</sup>            | =東京オリン          |
|                                        | <b>ピ</b> ック・パラリ |
| るよう、関しる                                | /ピック競技          |
| 係省庁・機 大                                | く会に向けて、         |
| 関の協力                                   | 目係機関と情          |

においても優先調達を積極的に推進した結果、平成26年度と比較して、<u>件数、金額ともに増加</u>している。

表 4 平成 27 年度の国際交流基金の障害者就労施設等からの物品等の調達状況

(単位:件、千円)

|      | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 比較増▲減  |
|------|----------|----------|--------|
| 契約件数 | 29       | 41       | 12     |
| 契約金額 | 3, 901   | 6, 954   | 3, 053 |

- ウ. 調達に関するガバナンスの徹底
- (ア)「平成27年度独立行政法人国際交流基金調達等合理化計画」においては、調達に関するガバナンスの徹底として以下の2点を計画した(【】は評価指標)。
  - ①随意契約に関する内部統制の確立

新たに随意契約を締結することとなる案件については、事前に当基金内に設置された「経理部コンプライアンス強化ユニット(総括責任者は基金運用職・契約担当職)」に報告し、会計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から点検を受けることとする。

ただし、緊急の必要により競争に付することができない場合等止むを得ないと認められる場合は、事後的に報告を行うこととする。【経理部コンプライアンス強化ユニットによる点検件数等】

- ②不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組
- ・当基金では、これまで調達に関する「会計実務マニュアル」を作成するとともに、職員を対象とした定期的な研修(会計実務研修)を行っている。研修においては、「会計実務マニュアル」の職員間での定着状態をチェックするとともに、改善のためのアンケートを実施し、それらの結果を踏まえた研修計画の見直しを行う。【検討・実施結果、アンケート結果】

また、マニュアルの内容について逸脱が無いか、情報が古くないか等の観点からチェックをし、マニュアルの改訂を毎年1回行う。【検討・実施結果】

- ・「政府関係法人会計事務職員研修」や「政府出資法人等内部監査業務講習会」などの外部研修に経理部及 び監査室の職員を参加させる。また外部講師を招いての研修・講義を行うことにより契約・会計実務の 知識習得や専門性向上に努める。【検討・実施結果】
- (イ)上記調達に関するガバナンスの徹底に関し、随意契約の適正な締結及び迅速かつ効果的な調達の両立を図る 観点から、以下のとおり、体制の整備や取組を行った。
  - ①随意契約に関する内部統制の確立

平成27年度においても、新たに随意契約を締結することとなる案件については、「経理部コンプライアンス強化ユニット」で点検を行った。平成27年度における経理部コンプライアンス強化ユニットによる点検件数は165件である。

- ②不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組
- ・「会計実務マニュアル」の更新作業、5回の会計実務研修、併せて研修改善のためのアンケートを、それ ぞれ実施した。アンケートの結果を踏まえ、旅費計算に関する研修時間を増やすなど、次年度の研修計 画の見直しを行った。
- ・「政府関係法人会計事務職員研修」に経理部職員2名を、また「政府出資法人等内部監査業務講習会」に

のもと、外 報共有・連携 務省及び し、文化プログ 基金が中 ラム等におけ 心となり、 る貢献策を検 連絡会を 討する。 設置する 外務省が推 等により、 関係する 進するジャパ 機関全体 ン・ハウスにつ として協 いては、外務省 力・連携を との連絡を密 確保•強化 にしながら、そ するため の設置に向け の仕組み た準備過程に を構築す る。また、 おいて適切な 環境の変 協力・連携を行 化や、それ に応じた また、国際業 政策の動 務型法人との 向を踏ま 連携について えつつ、廃 止や他機 は、「独立行政 関への移 法人改革等に 管も含め、 関する基本的 事業の不 な方針」(平成 断の見直 25 年 12 月 24 しを行う。 日閣議決定)で 特に、国際 定められた方 観光振興 針に従い、適切 機構との 事業の連 に対応する。特 携強化を に、国際観光振 図るため、 興機構との事 両法人の 業の連携強化 本部事務 を図るため、同 所の共用 機構との本部 化につい て検討を 事務所の共用 行い、平成 化について、平

経理部職員1名を、それぞれ参加させ、職員のスキルアップに役立てると共に、研修内容を基金内で共有した。

- (ウ) その他に、談合情報がある場合の緊急対応として、「公正入札調査委員会設置要領」、「談合情報対応マニュアル」及び「談合疑義事実処理マニュアル」を整備した。
- エ. 契約監視委員会については、3回開催し、議事概要をホームページ上で公開した。主な点検内容は以下のと おりである
- (ア) 全契約を対象として 5 つの類型(前回競争性のない随意契約であった契約、前回一者応札・応募であった 契約、随意契約、一般競争・指名競争入札、企画競争・公募)に分類し、各分類から抽出した計 19 件を対 象に、一般競争・指名競争入札については参加資格の設定及び指名の理由、並びに入札の経緯等について、 また随意契約については随意契約理由の妥当性、並びに契約価格の適正性等について点検した。
- (イ) 平成27年度に新たに発生した一者応札・応募案件21件について点検した(21件の中で、前回入札から連続して一者応札・応募となった3件については重点的に点検を行った)。
- (ウ) 15 件の再委託案件について、業務上の必要性、契約相手方並びに再委託先との間に人的交流、資本出資等の長期継続的関係等を点検した(再委託率が50%以上の高率となっている5 件については特に再委託を行う業務範囲と必要性についても点検を行った)。
- (エ)「平成27年度国際交流基金調達等合理化計画」、「公正入札調査委員会設置要領」、「談合情報対応マニュアル」、「談合疑義事実処理マニュアル」、基金会計規程の一部改正(随意契約によることができる契約の類型)及び規程「国際交流基金契約監視委員会設置要領」の一部改正について点検した。

# オ. 契約監視委員会の主たる指摘事項への対応

(ア) 平成27年度の契約監視委員会において、委員会から、共催事業の相手方との契約に関し、特に契約金額が高額となるものについて随意契約を締結する場合には、透明性や公平性の観点において、一般市民の目から見て理解が得られるかどうかを常に意識しておくことが肝要であり、選定基準・選考経緯について記録を残しておくことが望ましいとのコメントが委員会からあった。これを踏まえ、共催事業における共催相手方選定プロセスや選定理由の考え方を整理し、また随意契約の契約相手方選定プロセスや選定理由についても委員会審議資料に記載することにより、契約の適正性についてより一層の可視化を図ることとした。

なお、委員会からは、公的資金の効率的な使用という観点からは、労力というコストがかかっていることも意識して、入札に係る過大な手間を省くことも考えるべきであり、随意契約が適しているものや真に競争性を導入すべきものを見極め、両者のバランスをとりながら取り組むことの必要性についてもコメントがあったため、上記イ(ア)①に記載のとおり、随意契約によることができる契約の類型を明確化した会計規程の改正と併せて、今後の契約事務を適正に進めていく。

- (イ)契約監視委員会のこれまでの意見に基づく取組、または意見を着実に契約業務に反映させるための取組を、 以下の通り継続実施した。
  - ・入札時の適正な公告期間の確保
  - ・仕様書の更なる明確化とこれに基づくより現実的な予定価格の作成
  - ・内部職員向け「会計実務マニュアル」の改訂
  - ・会計実務研修プログラム

| 26 年夏ま          | 成 26 年 8 月に   |
|-----------------|---------------|
| でに具体            | 策定した工程        |
| 的な工程            | <br>  表を踏まえ、必 |
| 表を策定            | 要な検討作業        |
| する。             | を進める。         |
|                 | を進める。         |
| 6 内部統制          |               |
| の充実・強化等         | 6 内部統制の       |
| (1)法令等を         | 充実・強化等        |
| 遵守すると           | (1)独立行政       |
| ともに、業           | 法人通則法の        |
| 務の特性や           | 改正に伴う監        |
| 実施体制に応じた効果      | 査機能の強化        |
| かした効果的な統制機      | 及び内部統制        |
| 能の在り方           | システムの整        |
| を検討し、           | 備の要請を踏り       |
| 内部統制の           |               |
| 充実・強化           | まえ、業務の        |
| を図る。ま           | 特性や実施体        |
| た、リス            | 制に応じた効        |
| ク・マネジ           | 果的な統制機        |
| メント手法           | 能の在り方を        |
| を中心とし           | 検討し、内部        |
| た内部監査           | 統制の充実・        |
| の実施によ           | <br>  強化を図ると  |
| り、内部統           | ともに、コン        |
| 制機能の有           | プライアンス        |
| 効性のモニ           | に係る取組み        |
| タリングを           |               |
| 行う。             | を強化・推進        |
| (2)外部有識         | する。また、        |
| 者も含めた事業評価の      | リスク・マネ        |
| 事業評価の<br>在り方につ  | ジメント手法        |
| いて適宜、           | を中心とした        |
| 検討を行い           | 内部監査の実        |
| つつ事業評           | 施により、内        |
| 価を実施            | 部統制機能の        |
| し、その結           | 有効性のモニ        |
| - , , , , , , , | 1別はのてー        |

# 関係機関との連携確保等

ア. オール・ジャパンの施策への参画

平成27年度は、対外発信の強化、インバウンド促進、オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成、 といった施策がオール・ジャパンで推進される中で、当基金も以下の施策に参画した。

# (ア) オリンピック・パラリンピック関連

- 2020 年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会に向けた政府の取組(「政府の取組」中の「文化プログラムの推進」の実施主体として位置づけられた)
- 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係 府省庁等連絡・連携会議(機運醸成策の実施主体として位置づけられた)
- 東京 2020 アクション&レガシープラン (中間報告) (アクション&レガシープランの実行主体として位置づけられた)
- スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム (コンソーシアム運営委員会のメンバーとして運営に参画するとともに、スポーツ関連事業を実施して貢献している)

上記のほかに、Tokyo2020 JAPAN HOUSE 関係機関実務担当者連絡会(リオ大会)、スポーツ・文化・ワールド・フォーラム官民協働実行委員会、障害者の芸術文化振興に関する懇談会等にも出席して、情報収集や貢献策の検討を行った。

# (イ) クールジャパン関連

- クールジャパン関係府省連絡・連携会議(オブザーバー出席)
- クールジャパン官民連携プラットフォーム (メンバーとして参加)

# (ウ) 観光

● 観光立国実現に向けたアクション・プログラム (プログラムに参画)

# (エ) その他

- 日本食文化普及・継承のための官民合同協議会(メンバーとして参加)
- 日本産酒類の輸出促進連絡会議(オブザーバー出席)

# イ. その他の省庁・独立行政法人、地方自治体等との連携

上記アのほか、事業の重複に配慮しつつ、それぞれの機関の強みをいかして効果的に事業を実施するために、 以下のとおり取組を行った。

- (ア) 文化庁との間では、文化芸術交流分野において、事業実施の重複を避け、効果的な連携・協力を進めるため、継続的な情報共有と意見交換に努めるとともに、年度計画策定時および必要時に適宜、個別事業の摺り合わせを実施した。また、文化庁が実施する文化交流使事業に関し、基金海外事務所が現地での公演会場の提供、実施協力等を行った。
- (イ)以下の機関と連携協定を締結し(あるいは締結の準備を行い)、より効果的な事業展開を図った。
  - 日本政府観光局(独立行政法人国際観光振興機構)〔2016年5月に協定締結〕
  - 福岡県("日本語パートナーズ"派遣事業などで連携)
  - 埼玉県("日本語パートナーズ"派遣事業、日本語事業などで連携)

| 果を組織、   |
|---------|
| 事務、事業   |
| 等の改善に   |
| 反映させ    |
| る。      |
| (3)管理する |
| 情報の安全   |
| 性向上のた   |
| め、「国民を  |
| 守る情報セ   |
| キュリティ   |
| 戦略」等の   |
| 政府の方針   |
| を踏まえた   |
| 適切な情報   |
| セキュリテ   |
| ィ対策を推   |
| 進し、必要   |
| な措置をと   |
| る。      |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

タリングを行

う。

(2) 事業評価

については、 通則法改正に 伴い策定され た総務省の指 針及び外務省 の実施方針に 沿ってで定めた

内容の実現状

況や実施した

事業の効果を

中心に行い、

事業や事務の

改善に繋げ

る。

(3)管理する 情報の安全性 向上のため、 政府機関にお ける情報セキ ュリティ対策 (政府統一基 準群を含む。) を踏まえ、情 報セキュリテ ィ・ポリシー の改定を行う とともに、こ れに基づく情 報セキュリテ ィ対策を適宜

講じる。また、

- 静岡県("日本語パートナーズ"派遣事業などで連携)
- 石川県(日本語事業で連携)
- 福岡市 (アジアセンター事業で連携)
- 東京外国語大学(日本語事業などで連携)

上記のほか、埼玉大学、東北大学、青山学院大学、桜美林大学、京都大学、お茶の水大学とも連携協定 を結んで、それぞれのリソースを活かして事業を展開している。

ウ. 国際観光振興機構 (JNTO) との本部事務所の共用化についての検討状況

JNTO との連携については、2013 年 12 月 24 日の閣議決定「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」を踏まえ、外務省、観光庁、JNTO と協議の上で 2014 年 8 月に策定した本部事務所共用化に向けた工程表に基づき、必要な検討作業を進めた。

# 内部統制の充実・強化等

ア. 内部統制の充実・強化

平成27年度の改正独立行政法人通則法の施行に伴い、2015年4月1日付で業務方法書の改正を行い、内部統制システムの整備に関する事項等について新たに記載するとともに、当該改正を踏まえ、内部統制に関する規程、リスク管理に関する規程等、内部統制に関わる関連規程の整備を行った。また、制定された規程に基づき、内部統制委員会およびリスク管理委員会を新設。平成27年度中にそれぞれ第1回を開催し、現在の基金における内部統制及びリスク管理に関する体制や運用状況についての確認・棚卸しを行った。さらに、リスク管理の体制整備の一環として、事業継続管理規程を新規に制定し、この規程に基づき、首都直下型地震と新型インフルエンザ等の感染症の発生を想定した事業継続計画(BCP)を策定して、基金内に周知を行なった。

また、通則法改正にあわせて監事の監査機能強化が求められたことから、監事の独立性や権限、機能等を 内部においてより明確化する監事監査規程の改定を 2015 年 4 月に行うとともに、同 10 月からは 2 名の監事 (非常勤)の出勤頻度を大幅に増やし(原則月 2 回程度から原則週 2 日に増)、監事監査の体制と機能を強 化した。

イ. 内部統制機能のモニタリング

監査室では、業務のリスク分析を行うとともに、リスク認識を踏まえた監査計画に基づき、決裁文書の書面監査を主とする日常的モニタリング活動に加えて、両附属機関(日本語国際センター、関西国際センター)の実地監査等でも、内部統制機能を含む視点からの監査活動を行った。また、監事の期末監査と協働して、内部統制システムの整備と運用状況のチェックを行った。

ウ. コンプライアンスに関する取組

監査室による日常的な決裁文書の監査において、法令・内規その他の規範のコンプライアンスの観点からチェックを行い、担当部署に対して多様な指摘・助言・指導を行った。また、監査室長が新入職員に対するコンプライアンスの講習(研修)を実施した他、海外に赴任する全ての派遣職員に対して個別に、監査室がコンプライアンスに関する講習(研修)を実施する等、職員のコンプライアンス意識の強化を図った。

被害の拡大防 止等の観点から、インシデ ント情報を迅 速に共有し、 有効に活用し ていくための 連絡体制を構 築する。

エ. 事業評価に関する取組

事業評価に関しては、独立行政法人通則法改正を踏まえた「独立行政法人の評価に関する指針」(平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定)にもとづく新しい制度に対応して自己評価書を作成し、外務省による評価を受けた。

独立行政法人評価制度委員会による平成 26 年度業績評価の点検プロセスにおいて、定量的目標や基準の 設定が不十分であり「評定の根拠・理由が明確でない」「目標水準の変更が必要」と指摘を受けたため、28 年度計画において定量的指標を追加したり、基準を修正するなどの充実化を図った。

PDCA サイクルの確立に向けては、主要な事業において、目的意識を明確にすること、目的に沿った事業の成果と改善点の確認を徹底することに取り組み、定着させつつある。28 年度以降は、定量的指標を意識したなお、通則法改正及び業務方法書改正を踏まえ、事業評価をより効果的にするため、事業評価に関する規程を改正して、事業評価のプロセス及び役割分担を一層明確にした。

オ. 情報セキュリティに関する取組

「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府方針を踏まえた適切な情報セキュリティ対策の推進に関しては以下の取組を行った。

- (ア)「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」が平成 26 年度に改定されたことを受けて、基金の情報セキュリティポリシーを改訂した。
- (イ) 実効性のあるインシデント情報共有体制構築に向け、情報セキュリティ事案発生時の連絡体制を再構築した。
- (ウ)情報システム基盤におけるセキュリティ対策の強化としては、従前同様、新たに発見されたソフトウェアの 脆弱性に係る対策を順次実施するとともに、インターネット上に公開しているサイトへの不正アクセス防止 に向け、攻撃対策ツールとして外部セキュリティサービスの利用などの対策を施した。
- (エ) 大規模震災等の災害に備えた事業継続計画 (BCP) のための重要情報管理については、個別システムの拠点間移動を比較的簡便に実行しうるよう、仮想化基盤上への移行推進を図った。

# <前年度評価結果>

- ●柔軟かつ機動的な業務運営に関連し、企画部の設置により、PDCA サイクルの確立に向けた取組が強化されつつあることは評価できるものの、各事業担当部署での定着が課題。
- ●広報文化外交をめぐる環境が大きく変化する中で、日本の対外発信を抜本的に強化する必要があるとの考えのもと、外務省及び法人に平成26 年度補正予算及び平成27 年度当初予算が増額措置されたことを踏まえ、外務省との効果的な連携及び役割分担も含め、上記PDCA サイクルを見直していく必要がある。
- ●また、次期中期目標期間に向け、目標設定や成果指標の在り方について検討が必要。
- ●契約の適正化の推進については、法人の事業の特性等により随意契約によらざるを得ない契約について常に 明確化を図り、引き続き合理的な調達に努めることが重要。
- ●内部統制の充実・強化について、平成27 年度は制度改正後の運用初年度にあたるため、組織全体への定着を 徹底していく必要がある。また、監事機能強化を受けた体制整備にも留意する。

# <前年度評価結果反映状況>

●PDCA サイクルの確立に向けた取組の各事業担当部署での定着については、平成 26 年度業績評価にもとづく

| 課題への対応に関して自己評価直後(8-9 月)に対応策を検討するとともに、28 年度計画策定(1-2 月)に際し |
|----------------------------------------------------------|
| ても対応策の確認を行った。また、27年度より主要事業の報告書にもとづく成果・課題の確認を徹底する仕        |
| 組みを採り入れ、ある程度定着した。平成 28 年度は事業の改善への反映をより意識して継続予定。          |
| ●平成27年度においては、基金の文化芸術交流事業と外務省の在外公館文化事業について外務省と協議の上、       |
| 役割分担につき明確化した。近年予算措置された大型事業を中心とする重点事業については、上記の PDCA       |
| サイクルのための取組を適用して成果と課題の確認にもとづく事業の改善を図る。                    |
| ●定量的目標の設定については、総務省の指針や基金事業の特性などを踏まえつつ、28 年度計画において定量      |
| 的指標を追加したり、既存の指標の基準を修正するなどの充実化を図った。次期中期目標期間における定量         |
| 的指標をさらに充実したものとするべく、基金内各部署および外務省と協議して検討を進める。              |
| ●基金事業の特性から「真に随意契約によらざるを得ない」契約の類型を基金会計規程において明確化するた        |
| めに、基金会計規程の一部を平成 27 年度に改正し、施行済み。                          |
| ●内部統制に関する規程及びリスク管理に関する規程を整備し、新たに内部統制委員会及びリスク管理委員会        |
| を設置。2016年3月にそれぞれ第1回会合を開催し、内部統制システムの整備・運用状況やリスク管理重点       |
| 事項についての報告、審議を行った。また、2015 年 10 月より 2 名の監事(非常勤)の出勤頻度を大幅に増  |
| やした(原則月2回程度から原則週2日に増)。                                   |

| 4 |   | そ | 1   | 舳    | 糸        | 耂  | 害  | 却  |  |
|---|---|---|-----|------|----------|----|----|----|--|
| 1 | • | ( | 0 ) | التا | <b>"</b> | 77 | 1月 | 十八 |  |

# 独立行政法人国際交流基金 年度評価 項目別自己評価書(業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項)

| 1. 当事務及び事業に関す | ける基本情報        |               |                                  |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| No. 10        | 予算、収支計画及び資金計画 |               |                                  |
| 当該項目の重要度、難易   |               | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表                |
| 度             |               | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)         |
|               |               |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号            |
|               |               |               | 072(独立行政法人国際交流基金運営費交付金)          |
|               |               |               | 平成 26 年度行政事業レビューシート番号            |
|               |               |               | 069 (アジア文化交流強化事業)                |
|               |               |               | 平成27年度基金シート番号27-003(アジア文化交流強化基金) |

| 2. 主要な経年データ          |                      |                            |             |             |                 |              |             |                                |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 評価対象となる指標            | 達成目標                 | 基準値<br>(前中期目標期間最終年<br>度値等) | 平成<br>24 年度 | 平成<br>25 年度 | 平成<br>26 年度     | 平成<br>27 年度  | 平成<br>28 年度 | (参考情報)<br>当該年度までの累積値等、必要<br>情報 |
| (1) 資金運用等(百          | 百万円)                 |                            |             |             |                 |              |             |                                |
| 運用収入実績               |                      |                            | 1, 151      | 1, 200      | 1, 206          | 1, 166       |             |                                |
| 損益                   |                      |                            | 純利益 919     | 純利益 762     | 純利益             | 純損失          |             |                                |
| 1月盆                  |                      |                            | が电不り金配 919  |             | 1, 460          | <b>▲</b> 775 |             |                                |
| (2) 寄附金等収入           | (千円)                 |                            |             |             |                 |              |             |                                |
| 寄附受入額                |                      |                            | 22, 892     | 49, 328     | 17, 933         | 33, 934      |             |                                |
| 受託収入額                |                      |                            | 35, 104     | 2, 492, 859 | 34, 587         | 22, 410      |             |                                |
| その他収入額               |                      |                            | 942, 801    | 1, 356, 047 | 1, 322, 374     | 1, 267, 922  |             |                                |
| (3) 運営費交付金債          | ·<br>養務              |                            |             |             |                 |              |             |                                |
| 運営費交付金執行率            |                      |                            | 98.5%       | 99.7%       | 79. 5% <b>※</b> | 79.4%※       |             |                                |
| (4) 保有宿舎の処分          | 計画                   |                            |             |             |                 |              | •           |                                |
| 職員宿舎の処分件数<br>(処分/計画) | 22 戸<br>(平成 28 年度まで) |                            | -           | 7戸/7戸       | 6 戸/6 戸         | _            |             | 28 年度に残る 9 戸を売却予定              |
| 国庫返納額(千円)            |                      |                            | -           | 51, 487     | 40, 127         | _            |             |                                |
| (5) 剰余金の使途           |                      |                            |             |             |                 |              |             |                                |
| 決算において発生した<br>余剰金額   |                      |                            | なし          | なし          | なし              | なし           |             |                                |

<sup>※</sup>平成26年度の運営費交付金執行率について、補正予算分を除いた当初予算分の執行率は98.8%。

<sup>※</sup>平成27年度の運営費交付金執行率について、補正予算分を除いた当初予算分の執行率は94.2%。

| 中期目標          | 中期計画                                      | 年度計画                                         | 主な評価指標                    | 法人の業務実績・自己評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 主務大臣は |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|               |                                           |                                              |                           | 業務実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自己評価          | る評価   |
| 自己収入の確        | 1 予算                                      | 1 予算                                         | <主な定量的指                   | <主要な業務実績>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <評定と根拠        | 評定 I  |
| R、予算の効率       | 別紙1のとおり                                   | 別紙2のとおり                                      | 標>                        | 予算・収支計画・資金計画及び財務内容の改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >             | <評定に至 |
| りな執行に努        |                                           | 23/12/12 3 2 46 2                            | なし                        | ア. 決算情報・セグメント情報の公表の充実等については、「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>評定: B</u>  | 理由>   |
| り、適切な財務       | 2 収支計画                                    |                                              |                           | 業計画における予算等について」(平成27年3月総務省行政管理局修正)に基づいた事業のまとまり等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根拠:           | 決算情報• |
| 内容の実現を        | 別紙1のとおり                                   | 2 収支計画                                       | <その他の指標                   | ごとの年度計画予算等の作成、「独立行政法人国際交流基金に関する省令」(平成 27 年 4 月 1 日改正)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 決算情報・セ        | メント情報 |
| 図る。また、一       |                                           | 別紙2のとおり                                      | >                         | に基づいた業務報告書における情報開示、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解を受け                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | グメント情報        | いては適り |
| <b>昼の透明性を</b> | 3 資金計画                                    |                                              | なし                        | た注記等を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | については適        | 表している |
|               | 別紙1のとおり                                   | 3 資金計画                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 切に公表して        | 資金の遺  |
| いら、決算情        |                                           | 別紙2のとおり                                      | <評価の視点>                   | <br>  イ. 資金の運用については、中長期的収入の安定と各事業年度の必要収入の確保という両面に考慮した、安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | いる。           | ついては, |
|               | 4 財務内容の改善に                                | 75-71-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 予算・収支計                    | 全性の高い中長期債券を基本とした運用を行なっている。資金の運用は、「資金運用方針・計画」(毎年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             |       |
| 青報の公表の        | 関する事項                                     |                                              | 画・資金計画及                   | 度決定)について資金運用諮問委員会(外部の専門家からなる理事長の諮問機関)に諮った上で、法令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | については引        |       |
| 定実等を図る。       | 自己収入の確保、予                                 | 4 財務内容の改善                                    | び財務内容の改                   | 等により指定された債券のうち規定の取得基準を満たす格付の高いもののみ対象にしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | き続き安全性        |       |
|               | 算の効率的な執行に                                 | に関する事項                                       | 金                         | THE THE CANERS OF THE PARTY BETTER TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TO | の高い運用を        |       |
| 運用資金に         | 努め、適切な財務内容                                | 自己収入の確保、                                     | <ul><li>① 決算情報・</li></ul> | <br>  平成 27 年度においては、2 社以上の格付機関からの格付が必要としていた取得基準について、債券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 行っており、運       |       |
| ついては、原        | の実現を図る。また、                                | 予算の効率的な執                                     | セグメント                     | 格付が1社からしかない優良債券が相当数あること、取得基準を1社のみとしている独立行政法人が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用先確保の改        |       |
| 則、安全性を        | 一層の透明性を確保                                 | 行に努め、適切な財                                    | 情報の公表                     | 多数あることから、運用先確保の改善を主眼として必要な格付を1社とすることにつき平成26年度中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一             |       |
|               | する観点から、決算情                                | 務内容の実現を図                                     |                           | 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一番のために打った債券の取 |       |
| 最優先した上        |                                           | る。また、一層の透<br>明性を確保する観                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
| で有利な運用        | 報・セグメント情報の                                | 点から、決算情報・                                    |                           | 平成 27 年度は償還された債券等の再投資として、額面 39.0 億円分(うち 3 年債:3.0 億円、10 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 得基準の見直        |       |
| を行うことと        | 公表の充実等を図る。                                | セグメント情報の                                     | 優先とした                     | 債:15.0 億円、12 年債:15.0 億円、15 年債:3.0 億円、20 年債:3.0 億円)の円貨債券及び、額面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | - 0   |
| し、その収入        | ( , ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 公表の充実等を図                                     | 運用資金の                     | 1,604万米ドル分(いずれも10年の米国債)の外貨債券購入を行った(運用は国際交流基金自身が実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 民間か   |
|               | (1)運用資金について                               | る。                                           | 運用、欠損                     | 施)。なお、上記の取得基準変更により取得することが可能となった債券は、6.0億円分であった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ロシアの日         |       |
|               | は、原則、安全性を最                                |                                              | 金の発生の                     | 平成 27 年度運用収入実績額は 1,166 百万円(計画額:1,162 百万円)であった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本研究支援の        |       |
| 米センター事        |                                           | (1)運用資金につ                                    | 1                         | 平成27年度の決算においては、当期純損失775百万円を計上(主要因は、為替レートの変動による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |
| 業等支払が外        | 運用を行う。なお、日                                | いては、原則、安全                                    |                           | 米国債の未実現の評価損)。前年度末の利益剰余金残高 962 百万円に平成 27 年度純損失を計上した結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 業からの寄附        | ジでの寄  |
| 国通貨で行わ        | 米センター事業等支                                 | 性を最優先した上                                     | 的印亚人人                     | 果、平成 27 年度末の利益剰余金残高は 187 百万円。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金、日本語能力       | かけ,民  |
| れる事業につ        | 払が外国通貨で行わ                                 | で有利な運用を行う。なお、日米セン                            | 4 いりが出た                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 試験受験料や        | への働き  |
| いては、安全        | れる事業については、                                | ター事業等支払が                                     | (民間出々                     | ウ. 民間からの寄附金受入れの推進について、一般寄附金収入については、計画額 21,190 千円(平成 23~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日本語講座受        | 継続して  |
| 性を確保しつ        | 安全性を確保しつつ、                                | 外国通貨で行われ                                     | 1 )                       | 25 年度の実績額の平均)に対し、受入額は以下の要因等により 33,934 千円となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 講料などの事        | いる。   |
| つ、外貨建債        | 外貨建債券による運                                 | る事業については、                                    | の寄附金を                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 業収入、受託収       | 経費の   |
| 券による運用        | 用も行い、必要な事業                                | 安全性を確保しつ                                     | 含む)                       | (ア)「ロシアでの日本研究支援」に民間企業から 24,000 千円 (3回継続支援の 2回目) の寄附金を受領し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 入などを合わ        | を目的と  |
| も行い、必要        | 収入の確保を図ると                                 | つ、外貨建債券によ                                    | ④ 経費の効率                   | た。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | せて約 13 億円     | 益者負担  |
| な事業収入の        | ともに、資金運用諮問                                | る運用も行い、必要                                    | In a Haya                 | (イ)「ロシアでの展覧会オープニングイベント」に民間企業から 1,000 千円、「ヴェネチア・ビエンナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | の収入があっ        | 化につい  |
| 確保を図ると        | 委員会及び外務省独                                 | な事業収入の確保                                     | Ⅰ しだ安侖有                   | レ国際建築展 日本館展示事業」に民間企業 3 社から計 900 千円の寄附金を獲得した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | た。            | 日本語能  |
| ともに、資金        | 立行政法人評価委員                                 | を図るとともに、資                                    | <br>  負担の適正               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保有資産に         |       |
| 運用諮問委員        | 会における点検や検                                 | 金運用諮問委員会                                     | 11/14日4                   | <br>  ※特定寄附金に関しては、別シート(No.8)に記述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ついても適切        |       |
| 会及び外務省        | 計の結果を踏まえ、欠                                | 等における点検や 検討の結果を踏ま                            | ) - 11 111                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | に公表し、高い       |       |
| 独立行政法人        | 損金の発生を抑制し、                                | 検討の結果を踏ま<br>え、欠損金の発生を                        |                           | <br>  エ. 経費の効率化を目的とした受益者負担の適正化については、以下の取組を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 稼働率を維持        |       |

評価委員会に おける点検や 検討の結果を

踏まえ、欠損 金の発生を抑 制し、法人財 政を健全化す るために必要 な措置を講ず るものとす る。

2 入場料・受

講料 • 受験料 等の受益者負 担の適正化 や、他団体と の 共催・協 (3) 経費の効率化を目 替•協力等、 外部リソース の活用を図る ことにより、 経費の効率化 を図る。

3 業務の合 理化等によ り、経費の削 減を図る。ま た、基金の保 有する資産に ついては、詳 細な資産情報 の公表を引き 続き行うとと もに、資産の 利用度のほ か、本来業務 に支障のない

範囲での有効

法人財政を健全化す るために必要な措置 を講ずるものとする。

(2) 事業活動一般に対 する寄附金のみなら ず、個別の事業活動に ついても民間からの 寄附金受け入れをよ り一層推進していく。 また、財政的基礎(運 用資金) に充てること を目的とした民間出 えん金としての寄附 金についても、受け入 れを行う。

的に、現地の事情等を 勘案した上で、日本語 能力試験受験料や各 種催しにおける入場 料等の受益者負担の 適正化を、引き続き行 う。加えて、他団体と の共催、協賛、協力等 を積極的に進め、外部 リソースの活用を図

(4)業務の効率化を進 める観点から、各事業 年度において適切な 効率化を見込んだ予 算による運営に努め る。また、基金の保有 する資産については、 詳細な資産情報の公 表を引き続き行うと ともに、資産の利用度

抑制し、法人財政を 健全化するために 必要な措置を講ず るものとする。

(2) 事業活動一般 に対する寄附金の みならず、個別の事 業活動についても 民間からの寄附金 受け入れをより一 層推進していく。

(3) 経費の効率化 を目的に、現地の事 情等を勘案した上 で、日本語能力試験 受験料や各種催し における入場料等 の受益者負担の適 正化を、引き続き行 う。加えて、他団体 との共催、協賛、協 力等を積極的に進 め、外部リソースの 活用を図る。

(4)業務の効率化

を進める観点から、 各事業年度におい て適切な効率化を 見込んだ予算によ る運営に努める。ま た、基金の保有する 資産については、詳 細な資産情報の公 表を引き続き行う とともに、資産の利 用度のほか、本来業 務に支障のない範 囲での有効利用可 能性の多寡、効果的 な処分、経済合理性 といった観点に沿 って、その保有の必 要性について不断

等による外 部リソース の活用

⑤ 保有資産に 関する情報 の公表、保 有の必要性 についての 不断の見直 し、不要資 産の国への 返納(政府 方針に則っ た職員宿舎 の見直しを 含む)

毎年の運営 費交付金額 の厳格な算 定

# 剰余金の使途

決算において 発生した剰余 金の使途

# 重要な財産の処

保有宿舎の処 分計画の実施 と譲渡収入の 国庫返納 (職員 宿舎処分計画 22 戸 「平成 28 年度まで])

- (ア)日本語能力試験に関し、現地の物価水準、受験者層の構成、他の外国語試験の受験料等を考慮しつつ、 平成27年度についてはメキシコ、ブラジルなど18の国・地域において受験料の値上げを行った。
- (イ) 基金の持つ国際文化交流事業に関する豊富な経験・ノウハウを活用し、地方自治体や文化交流団体の 日本語研修事業などの受託事業を実施した。平成27年度の受託収入の実績額は、22.410千円。
- (ウ) 事業収入(日本語能力試験受験料等収入、日本語講座受講料収入等)、財団法人等からの協賛金・助 成金等の「その他収入」の実績額は1,267,922 千円。
- オ. 保有資産に関する情報については、財務諸表の附属明細書において、「固定資産の取得、処分、減価償 却費及び減損損失累計額の明細」及び「有価証券の明細」(有価証券の種類ごとの個別銘柄名)を記載 して公表。

主な保有資産には、日本語国際センター、関西国際センター、パリ日本文化会館の建物があるが、 日本語国際センター、関西国際センターについては、施設・設備の適切な運営・改修に努め、宿泊施 設の稼働率については、それぞれ 62.4% (前年度 56.6%)、60.7% (前年度 62.2%) であった (日本 語国際センター、関西国際センターの施設・設備の運営状況については別シート [No.11] に記載)。 パリ日本文化会館については、民間支援組織との連携のもと、展示・公演事業を含む多彩な事業を実 施し、施設を有効に活用するとともに、必要な設備改修、メンテナンスを実施した。パリ日本文化会 館のホールの稼働率は76% (前年度72%)。

※保有宿舎の処分・国庫返納については、下記「重要な財産の処分」参照

カ. 27 年度末の運営費交付金債務残高は 5.844 百万円。内訳は、前払費用等に計上されたため平成 28 年度 に収益化されるもの 91 百万円、事業の遅延などによる翌年度への繰越分 5,047 百万円 (うち 4,876 百 万円は補正予算で措置された「放送コンテンツ等海外展開支援事業」分)、平成28年度の事業財源とし て使用予定のもの706百万円。

27 年度の運営費交付金の執行率は 79.4% (ただし、上記補正予算分を除いた当初予算のみの執行率 は94.2%)。

用した。保有宿 舎の売却につ いては平成 27 年度は当初か ら計画されて おらず、28年度 に残る9戸の売 却を予定して いる。

金執行率につ いては 79.4% であるが、年度 末に受領した 補正予算分を 除くと 94.2% である。

を達成してい する。

業務達成基 準の適用を受 け、従来以上に 精密な投入費 用の監理と適 切な予算配分 に努める必要 がある。

<課題と対応

して有効に活しれるなど適切に 対応している。

保有資産に関

する情報につい ても財務諸表等 において適切に 公表するととも に,第3期中期 目標期間中の処 分計画に基づき 運営費交付 保有宿舎の処分 を進めている (平成 27 年度 は該当なし)。

末の運営費交付 金債務残高は 5,844 百万円と 上記のとお なり執行率は り業務を着実 79.4%である に実行してお が、補正予算で り、所期の目標|措置され繰越し た分を除くと執 ると自己評価 | 行率は94.2%と 高い水準を維持 している。

平成 27 年度

以上により, 評定はB「目標 の水準を満たし ている」が妥当 である。

<今後の課題> 業務達成基準 の適切な適用に 向けて,他法人 の取組なども参 考に十分な検 討・対応が必要。

寄附金· 協賛

(百万円) 前年度執行分 運営費交付 執行額のうち 収益化 交付年度 期首残高 金 執行額 執行率 未収益化分 期末残高 (前払費用 当期交付額 (前払費用等) 築)

| 利用可能性の     |
|------------|
| 多寡、効果的     |
| な処分、経済     |
| 合理性といっ     |
| た観点に沿っ     |
| て、その保有     |
| の必要性につ     |
| いて不断に見     |
| 直しを行うも     |
| のとする。そ     |
| の上で、基金     |
| の資産の実態     |
| 把握に基づ      |
| き、基金が保     |
| 有し続ける必     |
| 要があるかを     |
| 厳しく検証      |
| し、支障のな     |
| い限り、国へ     |
| の返納等を行     |
| うものとす      |
| る。         |
| <b>~</b> 0 |
| 4 左左の害     |

4 毎年の運 営費交付金額 の算定につい ては、運営費 交付金債務残 高の発生状況 にも留意した 上で、厳格に 行うものとす る。

- のほか、本来業務に支 障のない範囲での有 効利用可能性の多寡、 効果的な処分、経済合 理性といった観点に 沿って、その保有の必 要性について不断に 見直しを行うものと する。その上で、基金 の資産の実態把握に 基づき、基金が保有し 続ける必要があるか を厳しく検証し、支障 のない限り、国への返 | 5 短期借入金の限 納等を行うものとす る。職員宿舎について は、独立行政法人の宿 舎の見直しに係る政 府の方針に則り、適切 に対応する。
- (5) 毎年の運営費交 付金額の算定につ いては、運営費交付 金債務残高の発生 状況にも留意した 上で、厳格に行うも のとする。
- 5 短期借入金の限度 短期借入金の計画な
- 6 不要財産又は不要 財産となることが見 込まれる財産がある 場合には、当該財産の 処分に関する計画 区分所有の保有宿

に見直しを行うも のとする。日本語国 際センターや関西 国際センターの宿 泊施設について、引 き続き適切な利用 を図る。

- (5) 予算の執行状 況を的確に把握し た上で、業務を実施 する。
- 度額 短期借入金の計 画なし
- 6 不要財産又は不 要財産となるこ とが見込まれる 財産がある場合 には、当該財産の 処分に関する計

平成24年に策定

された「独立行政法 人の宿舎の見直し 計画 | を踏まえ、平 成 25 年度に策定し た職員宿舎処分計 画に基づき、区分所 有宿舎の売却を平 成 25 年度から順次 行っているが、中期 計画のとおり、平成 27 年度は売却を行

| 24 年度 | 68     |         |    |         |       |    | 68     |
|-------|--------|---------|----|---------|-------|----|--------|
| 25 年度 | 21     |         |    |         |       |    | 21     |
| 26 年度 | 3, 236 |         | 64 | 789     |       |    | 2, 383 |
| 27 年度 |        | 15, 954 |    | 12, 672 | 79.4% | 91 | 3, 372 |
| 合計    | 3, 324 | 15, 954 | 64 | 13, 461 |       | 91 | 5, 844 |

# 剰余金の使途

決算において剰余金は発生しなかった。

# 重要な財産の処分

保有資産に関しては、平成24年度に策定された「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」 (2012年12月14日、行政改革担当大臣)に基づいて、第3期中期目標期間中の処分計画を平成25年度に 策定した。この職員宿舎処分計画に基づき、区分所有宿舎の売却を平成25年度から順次行っているが、中 期計画に記述のとおり、平成27年度は売却は行わなかった(平成28年度に9戸の売却を行う予定)。

# <前年度評価結果>

- ●平成28 年度からの業務達成基準の適用に向けて、先行法人の事例や他法人の取組等も参考に十分な検 計・対応が必要。
- ●寄附金・協賛金等の受入については、今後も拡大する工夫・努力を継続する必要がある。

### <前年度評価結果反映状況>

- ●業務達成基準の適用に関し、他法人、監査法人などから情報を収集し、内部で検討を行った上で、27年 度中に適用方針・適用方法を決定した。28年度の予算配分、執行監理、決算は業務達成基準を適用して 実施する。
- ●展覧会のオープニングイベント、国際展覧会、日本研究支援などに民間企業から寄附金を受け入れた他、 CSRの一環として東南アジアの日本語教育支援を検討していた民間企業からの相談に対応する中で、28 年度から年間40,000千円規模の寄附金を受け入れ、日本語支援の特別事業を開始することを決定した。

金などの受入れ については、今 後も拡大する工 夫・努力を継続 する必要があ

<その他事項> 主な有識者意 見は以下の通

- ●今後業務達成 基準の導入、セ グメント情報の 充実等が求めら れるが,他法人 の状況も勘案 し、十分な検 計・対応が必要 である。
- ●運用益や交付 金, 日本語関連 の事業収入以外 の収入源の多元 化についても努 力することが望 ましい。

| 舎については、平成     | た わず、次は平成 28 |
|---------------|--------------|
| 25 年度に7戸、平成   |              |
| 26 年度に 6 戸、平成 |              |
| 28 年度に 9 戸を譲渡 |              |
| し、これにより生じた    |              |
| 収入の額の範囲内で     | 7 前項に規定する    |
| 主務大臣が定める基     | 財産以外の重要      |
| 準により算定した金     | な財産を譲渡し、     |
| 額を国庫納付する。     | 又は担保に供し      |
|               | ようとするとき      |
| 7 前項に規定する財    | は、その計画       |
| 産以外の重要な財産     | なし           |
| を譲渡し、又は担保に    |              |
| 供しようとするとき     |              |
| は、その計画        | 8 剰余金の使途     |
| なし            | 決算において剰      |
|               | 余金が発生した時     |
| 8 剰余金の使途      | は、文化芸術交流事    |
| 決算において剰余      |              |
| 金が発生した時は、文    |              |
| 化芸術交流事業の推     |              |
| 進及び支援、海外日本    |              |
| 語教育、学習の推進及    |              |
|               | 化交流への理解及     |
| 究・知的交流の促進、    |              |
| 国際文化交流への理     |              |
| 解及び参画の促進と     |              |
| 支援等のために必要     | <b>見</b> る。  |

# 4. その他参考情報

な事業経費に充てる。

 予算 平成24年度~平成28年度予算

(平成27年度補正予算による変更)

| 90, 399                                 |        | 87, 896                                 | <u>□</u>                                                      |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 11, 616<br>7, 941<br>3, 675             |        | 11, 616<br>7, 941<br>3, 675             | 一般管理費<br>うち人件費<br>物件費                                         |
| 165                                     |        | 165                                     | 施設整備費                                                         |
| 2, 308<br>120<br>8, 611<br>18, 542      |        | 2, 308<br>120<br>8, 611<br>18, 542      | 調査研究・情報提供等事業費<br>東日本大震災復旧・復興文化交流事業費<br>アジア文化交流強化事業費<br>その他事業費 |
| 78, 619<br>15, 608<br>24, 149<br>9, 281 | 2, 503 | 76, 115<br>13, 105<br>24, 149<br>9, 281 | 支出<br>業務経費<br>うち文化芸術交流事業費<br>海外日本語事業費<br>海外日本研究・知的交流事業費       |
| 101, 847                                |        | 99, 344                                 | 쿠                                                             |
| 0                                       |        | 0                                       | 前中期目標期間繰越積立金取崩収入                                              |
| 4, 978                                  |        | 4, 978                                  | その他収入                                                         |
| 90                                      |        | 90                                      | 受託収入                                                          |
| 2, 755                                  |        | 2, 755                                  | 寄附金収入                                                         |
| 5, 594                                  |        | 5, 594                                  | 運用収入                                                          |
| 20, 035                                 |        | 20,035                                  | アジア文化交流強化事業費補助金                                               |
| 165                                     |        | 165                                     | 施設整備費補助金                                                      |
| 68, 230                                 | 2, 503 | 65, 727                                 | 収入<br>運営費交付金                                                  |
| 改計画額                                    | 変更額    | 金 額                                     | 长 区                                                           |
| (単位:百万円)                                |        |                                         |                                                               |

# 2

**収支計画** 平成24年度~平成28年度収支計画

(平成27年度補正予算による変更)

|                    |                    |        | (単位:百万円)           |
|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 区分                 | 金 額                | 変更額    | 改計画額               |
| 費用の部               | 87, 759            |        | 90, 262            |
| 経常費用               | 87, 759            |        | 90, 262            |
| 文化芸術交流事業費          | 14,074             | 2, 503 | 16, 577            |
| 海外日本語事業費           | 25, 735            |        | 25, 735            |
| 海外日本研究・知的交流事業費     | 10, 403            |        | 10, 403            |
| 調査研究・情報提供等事業費      | 2,866              |        | 2,866              |
| 東日本大震災復旧・復興文化交流事業費 | 120                |        | 120                |
| アジア文化交流強化事業費       | 8,611              |        | 8,611              |
| その他事業費             | 18,846             |        | 18,846             |
| 一般管理費              | 5,886              |        | 5,886              |
| うち人件費              | 2, 211             |        | 2, 211             |
| 物件費                | 3,675              |        | 3,675              |
| 減価償却費              | 1, 219             |        | 1, 219             |
| 財務費用               | 0                  |        | 0                  |
| 臨時損失               | 0                  |        | 0                  |
| 収益の部<br>運営費交付金収益   | 87, 752<br>64, 621 | 2, 503 | 90, 255<br>67, 125 |
| 運用収益               | 5, 569             |        | 5, 569             |
| 受託収入               | 90                 |        | 90                 |
| 補助金等収益             | 8,611              |        | 8,611              |
| <b>寄附金収益</b>       | 2,755              |        | 2,755              |
| その他収益              | 4,978              |        | 4, 978             |
| 資産見返運営費交付金戻入       | 1, 126             |        | 1, 126             |
| 純損失                | • 7                |        | <b>&gt;</b> 7      |
| 総損失                | <b>▶</b> 7         |        | <b>&gt;</b> 7      |
|                    |                    |        |                    |

(平成27年度補正予算による変更)

**資金計画** 平成24年度~平成28年度資金計画

|                                                |                   |        | (単位:百万円)          |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 区 分                                            | 金 額               | 変更額    | 改計画額              |
| 資金支出<br>業務活動に下ろ专用                              | 272 98            |        | 89 050            |
| 運営費交付金事業                                       | 50, 430           | 2,503  | 52, 934           |
| アジア文化交流強化事業費補助金事業                              | 8,611             |        | 8,611             |
| 運用益等事業                                         | 11, 826           |        | 11,826            |
| 一般管理費                                          | 15, 679           |        | 15, 679           |
| うち人件費                                          | 11, 997           |        | 11, 997           |
| 物件費                                            | 3, 682            |        | 3, 682            |
| 投資活動による支出                                      | 43, 087           |        | 43, 087           |
| 有価証券の取得                                        | 24, 594           |        | 24, 594           |
| 定期預金の預入                                        | 17, 136           |        | 17, 136           |
| 有形固定資産取得                                       | 1, 357            |        | 1, 357            |
| 財務活動による支出                                      | 192               |        | 192               |
| 次期中期目標期間への繰越金                                  | 8, 646            |        | 8,646             |
| <u>"</u>                                       | 138, 471          |        | 140, 975          |
| 資金収入<br>業務活動による収入<br>ニンボートになった。                | 99, 179           |        | 101, 683          |
| 連宮費交付金収入運用収入                                   | 65, 727<br>5, 594 | 2, 503 | 68, 230<br>5, 594 |
| 段常仮入り、アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・ | 90                |        | 90                |
| )))文化交而现化事業食桶刃弦吸入<br>寄附金収入                     | 20, 035<br>2, 755 |        | 20, 035<br>2, 755 |
| その他収入                                          | 4, 978            |        | 4, 978            |
| 投資活動による収入                                      | 33, 456           |        | 33, 456           |
| 有価証券の償還                                        | 24, 594           |        | 24, 594           |
| 在別院最少四次<br>有形田 定資産売却                           | 130               |        | 130               |
| 施設整備費補助金収入                                     | 165               |        | 165               |
| 財務活動による収入                                      | 0                 |        | 0                 |
| 前中期目標期間からの繰越金                                  | 5, 836            |        | 5, 836            |
| 뿌                                              | 138, 471          |        | 140, 975          |
|                                                |                   |        |                   |

# 1 予算

平成27年度予算

(単位:百万円)

|                            | 1. 11. dda / h- | > L L - L    | 3641 - 1 <del>77</del> 44 |                   |                  |        |              | (単位:自力円)        |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------|-----------------|
| 区別                         | 文化芸術<br>交流事業費   | 海外日本語<br>事業費 | 海外日本研究·<br>知的交流事業費        | 調査研究・<br>情報提供等事業費 | アジア文化交流<br>強化事業費 | その他事業費 | 全社           | 合計              |
| 収入                         |                 |              |                           |                   |                  |        |              |                 |
| 運営費交付金                     | 3,935           | 4,487        | 1,100                     | 423               | 0                | 3,797  | 2,211        | 15,954          |
| 運用収入                       | 194             | 0            | 642                       | 0                 | 18               | 116    | 192          | 1,162           |
| 寄附金収入                      | 0               | 0            | 2                         | 1                 | 0                | 292    | 0            | 295             |
| 受託収入                       | 0               | 12           | 0                         | 0                 | 0                | 0      | 0            | 12              |
| その他収入                      | 0               | 1,116        | 16                        | 9                 | 0                | 208    | 0            | 1,350           |
| 計                          | 4,129           | 5,615        | 1,760                     | 433               | 18               | 4,413  | 2,403        | 18,772          |
| 支出                         |                 |              |                           |                   |                  |        |              |                 |
| 業務経費<br>うち文化芸術交流事業費        | 4,138<br>4,138  | 5,615        | 1,874                     | 433               | 3,580            | 4,563  | 0            | 20,204<br>4,138 |
| 海外日本語事業費<br>海外日本研究·知的交流事業費 | 1,100           | 5,615        | 1,874                     |                   |                  |        |              | 5,615<br>1,874  |
| 調査研究•情報提供等事業費              |                 |              | 1,074                     | 433               | 3,580            |        |              | 433             |
| アジア文化交流強化事業費<br>その他事業費     |                 |              |                           |                   | 3,380            | 4,563  |              | 3,580<br>4,563  |
| 一般管理費                      |                 |              |                           |                   |                  |        | 2,403        | 2,403           |
| がらては、                      |                 |              |                           |                   |                  |        | 1,728<br>675 | 1,728<br>675    |
| 計                          | 4,138           | 5,615        | 1,874                     | 433               | 3,580            | 4,563  | 2,403        | 22,607          |

# 〔人件費の見積〕

年度中の総人件費見込み 2,091百万円

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、休職者給与 及び派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

### 〔退職給付債務財源の考え方〕

退職一時金、年金債務及び厚生年金基金の積立不足解消のための財源は、運営費交付金によって措置する。

(注)四捨五入による端数処理により、合計が一致しないことがある。

2 収支計画 平成27年度収支計画

(光母, 子子田)

|                                                                                             |                |                |                  |                   |                  |              |                          | (単位:百万円)                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 区別                                                                                          | 文化芸術<br>交流事業費  | 海外日本語<br>事業費   | 海外日本研究 · 知的交流事業費 | 調査研究・<br>情報提供等事業費 | アジア文化交流<br>強化事業費 | その他事業費       | 全社                       | 合計                                                           |
| 費用の部                                                                                        | 4,465          | 6,042          | 2,096            | 510               | 3,580            | 4,582        | 1,133                    | 22,408                                                       |
| 経常費用<br>文化芸術交流事業費<br>海外日本語事業費                                                               | 4,465<br>4,436 | 6,042<br>5,943 | 2,096            | 509               | 3,580            | 4,582        | 1,133                    | 22,408<br>4,436<br>5,943                                     |
| 海外日本研究・知的交流事業費<br>調査研究・情報提供等事業費<br>アジア文化交流強化事業費<br>その他事業費<br>一般管理費<br>うち人件費<br>物件費<br>減価償却費 | 29             | 100            | 2,063<br>33      | 502               | 3,580            | 4,501<br>81  | 1,133<br>459<br>675<br>0 | 2,063<br>502<br>3,580<br>4,501<br>1,133<br>459<br>675<br>251 |
|                                                                                             |                |                |                  | 0                 |                  |              | 0                        | 201                                                          |
| 財務費用                                                                                        | 0              | 0              |                  | 0                 | 0                | 0            | 0                        | 1                                                            |
| 臨時損失                                                                                        | 0              | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0            | 0                        | 0                                                            |
| 収益の部                                                                                        | 4,474          | 6,073          | 2,040            | 512               | 3,580            | 4,457        | 1,135                    | 22,270                                                       |
| 運営費交付金収益                                                                                    | 4,212          | 4,816          | 1,281            | 487               | 0                | 3,769        | 1,072                    | 15,638                                                       |
| 運用収益                                                                                        | 230            | 52             | 667              | 9                 | 0                | 125          | 62                       | 1,144                                                        |
| 受託収入                                                                                        | 0              | 12             | 24               | 0                 | 0                | 0            | 0                        | 36                                                           |
| 補助金等収益                                                                                      | 0              | 0              | 0                | 0                 | 3,580            | 0            | 0                        | 3,580                                                        |
| 寄附金収益                                                                                       | 0              | 0              | 26               | 1                 | 0                | 292          | 0                        | 319                                                          |
| その他収益                                                                                       | 9              | 1,116          | 16               | 9                 | 0                | 208          | 0                        | 1,359                                                        |
| 資産見返運営費交付金戻入                                                                                | 22             | 77             | 26               | 6                 | 0                | 63           | 0                        | 193                                                          |
| 財務収益                                                                                        | 0              | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0            | 1                        | 1                                                            |
| 臨時利益                                                                                        | 0              | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0            | 0                        | 0                                                            |
| 純損失                                                                                         | 9              | 31             | ▲ 56             | 2                 | 0                | <b>▲</b> 125 | 1                        | <b>▲</b> 138                                                 |
| 総損失                                                                                         | 9              | 31             | ▲ 56             | 2                 | 0                | <b>▲</b> 125 | 1                        | <b>▲</b> 138                                                 |

<sup>(</sup>注)四捨五入による端数処理により、合計が一致しないことがある。

# 3 資金計画 平成27年度資金計画

(単位:百万円)

|                                                            | 1. 11. Hadha                    | 35 / L = 1 = 7                          | 364 - 1 <del>22</del> 4               |                                |                               |                                          |                                        | (単位:百万円)                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 区別                                                         | 文化芸術<br>交流事業費                   | 海外日本語<br>事業費                            | 海外日本研究 · 知的交流事業費                      | 調査研究・<br>情報提供等事業費              | アジア文化交流<br>強化事業費              | その他事業費                                   | 全社                                     | 合計                                              |
| 資金支出                                                       | 77 July 27 July 28              | 1:78.8                                  | 7.00 P 7 7 10 E                       |                                | MIDTAR                        |                                          |                                        |                                                 |
| 業務活動による支出<br>運営費交付金事業<br>補助金事業<br>運用益等事業<br>一般管理費<br>うち人件費 | 4,086<br>3,899<br>0<br>187<br>0 | 5,437<br>4,362<br>0<br>1,074<br>0       | 1,814<br>1,059<br>0<br>756<br>0       | 419<br>413<br>0<br>6<br>0      | 3,580<br>0<br>3,580<br>0<br>0 | 4,418<br>2,978<br>0<br>631<br>810        | 2,403<br>0<br>0<br>0<br>2,403<br>1,728 | 2,538                                           |
| 物件費 投資活動による支出                                              | 52                              | 179                                     | 60                                    | 14                             | 0                             | 145                                      | 6,260                                  | 6,710                                           |
| 有価証券の取得<br>有形固定資産の取得                                       | 0<br>52                         | 0<br>179                                | 0<br>60                               | 0<br>14                        | 0                             | 0<br>145                                 | 6,260<br>0                             | 6,260<br>450                                    |
| 財務活動による支出<br>リース債務の返済                                      | 0<br>0                          | 0                                       | 0                                     | 0                              | 0                             | 0                                        | 13<br>13                               | 13<br>13                                        |
| 次期への繰越金                                                    | 0                               | 0                                       | 0                                     | 0                              | 1,395                         | 0                                        | 1,636                                  | 3,031                                           |
| 計                                                          | 4,138                           | 5,615                                   | 1,874                                 | 433                            | 4,975                         | 4,563                                    | 10,312                                 | 31,911                                          |
| 資金収入                                                       |                                 |                                         |                                       |                                |                               |                                          |                                        |                                                 |
| 業務活動による収入<br>運営費交付金収入<br>運用収入<br>受託収入<br>寄附金収入<br>その他収入    | 4,129<br>3,935<br>194<br>0<br>0 | 5,615<br>4,487<br>0<br>12<br>0<br>1,116 | 1,760<br>1,100<br>642<br>0<br>2<br>16 | 433<br>423<br>0<br>0<br>1<br>9 | 18<br>0<br>18<br>0<br>0<br>0  | 4,413<br>3,797<br>116<br>0<br>292<br>208 | 2,403<br>2,211<br>192<br>0<br>0        | 18,772<br>15,954<br>1,162<br>12<br>295<br>1,350 |
| 投資活動による収入<br>有価証券の償還<br>定期預金の払戻                            | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                    | 4,300<br>1,500<br>2,800       | 0<br>0<br>0                              | 4,758<br>4,758<br>0                    | 9,058<br>6,258<br>2,800                         |
| 財務活動による収入                                                  | 0                               | 0                                       | 0                                     | 0                              | 0                             | 0                                        | 0                                      | 0                                               |
| 前期からの繰越金                                                   | 9                               | 0                                       | 48                                    | 0                              | 658                           | 0                                        | 3,367                                  | 4,081                                           |
| セグメント間の振替                                                  | 0                               | 0                                       | 66                                    | 0                              | 0                             | 150                                      | <b>▲</b> 216                           | 0                                               |
| 計                                                          | 4,138                           | 5,615                                   | 1,874                                 | 433                            | 4,975                         | 4,563                                    | 10,312                                 | 31,911                                          |

<sup>(</sup>注)四捨五入による端数処理により、合計が一致しないことがある。

# 独立行政法人国際交流基金 平成 27 年度評価 項目別自己評価書(業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項)

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |                                               |               |                                   |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| No. 11             | その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項(人事に関する計画、施設・設備の整備・運営) |               |                                   |  |  |
| 当該項目の重要度、難易        |                                               | 関連する政策評価・行政事業 | 平成 27 年度政策評価事前分析表                 |  |  |
| 度                  |                                               | レビュー          | 外務省 27-Ⅲ-1-4 (国際文化交流の推進)          |  |  |
|                    |                                               |               | 平成 27 年度行政事業レビューシート番号             |  |  |
|                    |                                               |               | 072(独立行政法人国際交流基金運営費交付金)           |  |  |
|                    |                                               |               | 平成 26 年度行政事業レビューシート番号             |  |  |
|                    |                                               |               | 069 (アジア文化交流強化事業)                 |  |  |
|                    |                                               |               | 平成27年度基金シート番号27-003 (アジア文化交流強化事業) |  |  |

| 2. 主要な経年データ                    |                |                            |                      |                      |                      |                      |             |                                 |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 評価対象となる指標                      | 達成目標           | 基準値<br>(前中期目標期間最終年<br>度値等) | 平成<br>24 年度          | 平成<br>25 年度          | 平成<br>26 年度          | 平成<br>27 年度          | 平成<br>28 年度 | (参考情報)<br>当該年度までの累積値等、必要な<br>情報 |
| (1)人事に関する記                     | 計画             |                            |                      |                      |                      |                      |             |                                 |
| 研修等に参加した人数                     |                |                            | 347 人                | 439 人                | 428 人                | 462 人                |             |                                 |
| (2) 施設・設備の磛                    | 整備・運営          |                            |                      |                      |                      |                      |             |                                 |
| 附属機関宿泊施設稼働<br>率(上:浦和、下:関<br>西) |                |                            | 63. 9%<br>69. 8%     | 60. 0%<br>67. 1%     | 56. 6%<br>62. 2%     | 62. 4%<br>60. 7%     |             |                                 |
| 同上、図書館来館者数                     | 毎年度設定<br>(目標値) |                            | 36, 139<br>(31, 499) | 35, 940<br>(28, 956) | 34, 051<br>(27, 770) | 35, 031<br>(27, 204) |             | 年間研修参加者数(人×日)の50%               |

| 中期目標   | 中期                   | 標 中期計画 年度詞                           |     | 年度計画                 | 主な評価指標    | 法人の業務実績・自己評価                                         |              | 主務大臣による記          |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----|----------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|        |                      |                                      |     |                      |           | 業務実績                                                 | 自己評価         |                   |
| 人事に関す  | 1 人事に                | 関する                                  | 計画  | 1 人事に関する             | <主な定量的指   | <主要な業務実績>                                            | <評定と根拠>      | <mark>評定</mark> B |
| る計画    |                      |                                      |     | <br>  計画             | 標>        | 人事に関する計画                                             | <u>評定: B</u> | <評定に至った理          |
|        | 上記目                  | 標の遺                                  | 達成に |                      | なし        | ア. 効果的かつ効率的な業務運営に必要な人材の確保については、総人件費や職員の年齢構成に配慮しつ     | 根拠:          | 人事に関する計           |
| 上記目標の  | 向けて効                 | 果的な                                  | いつ効 | <br>  上記目標の達成        |           | つ、政策的要請に基づく新規事業であるアジア文化交流強化事業および放送コンテンツ海外展開支援        | 人事に関する       | ついて、大型のフ          |
| 達成に向けて | 率的な業                 | 務運営                                  | 営を行 |                      | <その他の指標   | 事業に的確に対応するために必要な人材確保を行なった。                           | 計画については、     | 文化交流強化事業          |
| 効率的かつ効 | うための                 | 人材研                                  | 催保を | に向けて効果的か             | >         | 4月に7名の定期採用を行い、また平成28年度採用内定者のうち1名(既卒)については、本人の        | 政策的要請に基      | 放送コンテンツ           |
| 果的な業務運 | 着実に実                 | 施する                                  | 5とと | つ効率的な業務運             | 附属機関図書    | 意向も踏まえて、効率的人材確保の観点から平成27年度中に前倒しして採用した。また7月から10       | づく新規事業で      | 開支援事業の実           |
| 営を行うため | もに、暗                 | 員の創                                  | 能力の | 営を行うための人             | 館利用者数     | 月にかけて中途採用にて12名を採用し、新規事業に焦点をあてた人事配置を行った。職員数の推移は       | あるアジア文化      | 要な人材確保及           |
| の人材確保を | 更なる向                 | 上を図                                  | る。  | 材確保を着実に実             | 年間研修参加    | 表の通り。                                                | 交流強化事業お      | 配置等を行うる           |
| 着実に実施す |                      |                                      |     | 施するとともに、             | 者数(人×日)   |                                                      | よび放送コンテ      | に、組織力強化           |
| るとともに、 | 2 施設                 | <ul><li>設備</li></ul>                 | の整  | <br>  職員の能力の更な       | の 50%〔再掲〕 | ■職員数推移                                               | ンツ海外展開支      | 場環境改善等、           |
| 職員の能力の | 備・道                  | 営                                    |     | る向上を図る。              |           | 26 年度 27 年度 :                                        | 援事業に的確に      | 題に対応した研           |
| 更なる向上を |                      |                                      |     | 公田工で囚る。              | <評価の視点>   | 期末期首期末                                               | 対応するために      | に努めている。           |
| 図る。    |                      | 予                                    |     |                      | 人事に関する計   | 職員数 232 241                                          | 必要な人材確保      | 日本語国際セ            |
|        | 施設•設                 | 定                                    |     | 2 施設・設備の             | 画         |                                                      | (7名の定期採用     | 及び関西国際セ           |
| 施設・設備  | 備の整                  | 額                                    | 財   | 整備・運営                | ① 効果的かつ   | 長期的人材育成、組織の専門性向上・活性化のため、中央省庁(外務省、財務省等)、国際交流団体        | 及び 12 名の中途   | の施設・設備の           |
| の整備・運営 | 備•運営                 | (百                                   | 源   |                      | 効率的な業     | 等と計 17 件の人事交流を継続し、また地方自治体(福岡県)との人事交流(1 件)を再開した。その    | 採用)を行なっ      | 運営については           |
|        | の内容                  | 万                                    |     | 業務の目的・内              | 務運営に必     | ほか、海外事務所長(パリ日本文化会館館長)や日本語国際センター所長、関西国際センター所長、        | た。地方自治体と     | な修繕等を行う           |
| 業務の目   |                      | 円)                                   |     | 容に適切に対応するため長期的視野     | 要な人材の     | 日中交流センター事務局長、СІО補佐などのポストに民間出身者を登用した。                 | の人事交流の再      | に、施設運営経           |
| 的・内容に適 | 日本語                  |                                      |     | に立った施設・設             | 確保        |                                                      | 開をはじめとし      | 率化に努めてい           |
| 切に対応する | 国際セ                  |                                      |     | 備の整備を行い、             | ② 職員の能力   | イ. 職員の士気及び能力の更なる向上については、以下の取組を行った。                   | て、中央省庁、国     | 両施設の稼働率           |
| ため長期的視 | ンター                  |                                      | 施   | 効果的かつ効率的             | の更なる向     |                                                      | 際交流団体等と      | な水準を維持            |
| 野に立った施 | の施設                  |                                      | 設   | な運営に努める。             | 上         | (ア)職員研修の実施                                           | の人事交流(7 件)   | る。                |
| 設・設備の整 | 整備(セ                 |                                      | 整   | 平成27年度におい            |           | 平成27年度は、組織力強化のなかでも人材育成に焦点を当てた研修を中心に企画・実施した。管理職       | に努めて、長期的     | 以上より、評            |
| 備を行い、効 | キュリ                  | 16E                                  | 備   | ても、引き続き、             | 施設・設備の整   | を対象に部下の育成を焦点とした評価研修(計2回)を行ったほか、課長代理・課長補佐向けの指導力       | 人材育成、組織の     | 「目標の水準を           |
| 果的・効率的 | ティシ                  | 165                                  | 費   | 防災等の研修や各<br>種活動の充実を通 | 備・運営      | 強化研修(計2回)を行った。参加した職員からは「より自覚的にシステマティックに指導に取り組ん       | 専門性向上・活性     | ている」が適当て          |
| な運営に努め | ステム                  |                                      | 補   | 性活動の元美を通じて、良好な研修     | 長期的視野に    | でいきたい」「具体的な言動に落とし込みたい」などのコメントが寄せられた。                 | 化を図った。職員     |                   |
| る。     | 導入お                  |                                      | 助   | 環境や機能の確保             | 立った適切な    | また、国内で管理職経験のない職員の海外赴任に際して、外部の管理職研修への参加を義務付けるこ        | の士気及び能力      | <今後の課題>           |
|        | よび空                  |                                      | 金   | を図る。                 | 施設・設備の整   | ととした。                                                | の更なる向上に      | ●人事に関する           |
|        | 調機更                  |                                      |     |                      | 備と効果的・効   | その他、採用時研修(2週間)、採用2年目職員海外拠点実務経験研修(3週間)、実務担当者内部研修、     | ついては、平成      | ついては、本法           |
|        | 新)                   |                                      |     | 3 基金法 14 条第 1        | 率的運営      | 外部セミナー・講義等参加奨励、自主外国語研修費補助等もあわせ計 173 件を実施し、のべ 462 名が参 | 27 年度は組織力    | 待される役割が           |
|        | 〔注記〕金                | 金額につ                                 | ついて |                      |           |                                                      |              | 多様化している           |
|        | 項の規定により<br>は見込みである。な |                                      |     |                      | き、管理職対象の  | 期的視野をもっ                                              |              |                   |
|        | お、上記の                | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     | (イ)大学等への講師派遣         | 部下育成評価研   | の確保・育成に                                              |              |                   |
|        | 目的•内容                | 字に適5                                 | 別に対 | てることができ              |           |                                                      | 修、課長代理・課     | むことが必要。           |
|        | 応するため長期的視しる積立金の処分    |                                      |     |                      | 長補佐対象の指   |                                                      |              |                   |

野に立った施設・設備 の整備を行い、効果的 かつ効率的な運営に 努める。

3 基金法 14 条第 1 項 の規定により業務 の財源に充てるこ とができる積立金 あるときは、その の処分に関する事 | 額に相当する金額

前期中期目標の期 間の最終事業年度に | 得ない事情により おいて、独立行政法人 通則法第 44 条の処理 を行ってなお積立金 | があるときは、その額 | 収入、運用収入を に相当する金額のう | 充てるべき業務等 ち外務大臣の承認を 受けた金額について、 やむを得ない事情に より前期中期目標期 間中に完了しなかっ た業務及び寄附金収 入、運用収入を充てる べき業務等の財源に 充てることとする。

に関する事項

前期中期目標 の期間の最終事業 年度において、独 立行政法人通則法 第44条の処理を行 ってなお積立金が のうち外務大臣の 承認を受けた金額 について、やむを 前期中期目標期間 中に完了しなかっ た業務及び寄附金 の財源に充てるこ ととする。

直し、業務能力の向上につなげることができた。

# (ウ)インターンシップ受け入れ

国内では協定を締結している国内の11大学から20名のインターンを、また海外では、メキシコ日本 | 行った。 文化センターにて2名、モスクワ日本文化センターにて1名、それぞれ大学生をインターンとして受け 入れ、国際交流分野の人材育成に貢献するとともに、インターンの指導を通じて若手職員の成長を促す↓備・運営について↓要。 ことができた。

# (エ)人事評価制度の運用

平成27年度第1四半期には、各職員の平成26年度分の能力評価と通年の実績評価(当初設定の個人 126年度補正予算 1 下のとおり。 別目標に照らした事後評価)を行い、昇給・昇格及び賞与に反映させるとともに、結果を上司から本人┃で措置された施┃●職員採用による増に ヘフィードバックし、職員の指導・育成の手段とした。また、平成27年度当初には部署目標及び各職員│設整備補助金を│ついては、放送コンテ の個人目標の設定を行い、同10月には全職員の上半期分の実績評価を実施し、結果を賞与に反映させた。

# 施設・設備の整備・運営

日本語国際センター及び関西国際センターの施設・設備の整備・運営については、事務所管理に関する┃関の宿泊施設稼┃●大型事業の実施など 内部規程に則り、日常の業務の円滑な遂行のために必要な環境の保全、秩序の維持及び安全確保に努めた。 特に平成27年度は以下の取組みを行った。

## ア. 修繕

日常の施設・設備の点検、及び平成24年度に実施した建物診断による施設・設備の経年変化の状況を も目標を達成し うことのないよう十分 踏まえ、両センターにおいて以下の修繕を行った。

- ・日本語国際センター
- ▶ 宿泊棟セキュリティシステム導入・空調機更新工事(施設整備費補助金)
- ➤ 宿泊棟 LAN 工事
- ▶ 電話交換機更新工事 等
- ・ 関西国際センター
- ▶ 熱源機更新工事(平成26年度継続分)
- ▶ 監視カメラシステム交換工事
- ▶ 地中埋没高圧幹線取替工事 等

なお、両センターの管理運営経費は以下の通り。

導力強化研修等、 人材育成に焦点

は、附属機関の中 長期的な修繕計 | <その他事項> つ、必要な修繕をしてあり妥当である。 行った。両附属機 ており、効果的に 施設を活用して いる。

る。

ア. 職員の士気 の向上および 能力の向上に 関し、個別の 実務研修のみ ならず、人材 育成の観点か

●保有施設に経年変化 が生じてきていること をあてた研修を一を踏まえ、修繕等につ いて財源措置も含めた 施設・設備の整 中長期的な検討が必

画をもとに、平成│有識者の主な意見は以

- 適切に活用しつレツ事業開始等が理由
- 働率はいずれも により個々の職員への 60%程度と高い 負荷が高まっているも 稼働率を維持し、 | のと推察されるが、職 図書館利用者数 員が心身の健康を損な な配慮をお願いする。
- ●地方自治体との人事 上記のとおり、 交流が再開されたこと 必要な業務を適しは歓迎すべき動きであ 切かつ着実に実しる。今後、他の自治体、 施して、所期の目しあるいは大学、企業な 標を達成していしどからの「インソーシ ると自己評価す│ング」をより積極的に 推進するよう期待した

<課題と対応>

|               | 27 年度      | 【参考】26年度  |
|---------------|------------|-----------|
| 日本語国際センター     | 296, 859   | 237, 766  |
| (うち、修繕費)      | (16, 221)  | (81, 066) |
| (うち、施設整備費補助金) | (105, 299) |           |
| 関西国際センター      | 236, 145   | 221, 030  |
| (うち、修繕費)      | (37, 272)  | (32, 489) |

# イ. 防災訓練

日本語国際センターにおいては、通年にわたり防災訓練を実施し、のべ約300名が参加した。特に、2015年10月に地震ならびにその後の火災発生を想定して実施した避難訓練にはスタッフ・研修参加者約150名が参加し、訓練を通して通報・初期消火・避難誘導の手順等を確認した。

関西国際センターにおいても、2015年11月に火災発生を想定した避難訓練を行った。スタッフ・研修参加者約150名が参加し、訓練を通して避難経路・手順等を確認した。

# ウ. 保有施設の活用状況

平成27年度の両施設稼働率は以下の通り。

日本語国際センターにおいては、新たに"日本語パートナーズ"カウンターパート研修を開始したことで、前年度比 5.8 ポイント増となった。

関西国際センターでは、主催研修事業において長期の研修生が減少したほか、前年度と比較し短期間の 研修が多かった結果、前年度比 1.5 ポイントの減となった。

# ■両附属機関の宿泊施設稼働率

|           | 27 年度  | 【参考】26年度 |
|-----------|--------|----------|
| 日本語国際センター | 62. 4% | 56.6%    |
| 関西国際センター  | 60.7%  | 62.2%    |

図書館利用者数については、両センターともに目標「年間研修参加者数(人×日)の50%」を達成した。

- ・日本語国際センター のべ 18,056 人(目標:12,252人)
- ・関西国際センター のべ16,975人(目標:14,952人)

# <前年度評価結果>

- 人事に関する計画については、法人をとりまく社会状況の変化を踏まえた人材確保及び組織力強化に つながる職員の能力向上に取り組むことが重要。
- また、上記観点から、外部機関との人事交流や外部人材の登用を、戦略的に活用することも期待。
- 施設・設備の整備・運営については、その財源措置も含めた中長期的な検討が必要である。

# <前年度評価結果反映状況>

●毎年4月の定期採用のほか、12名の中途採用を行い、アジア文化交流強化事業、放送コンテンツ海外 展開支援事業等の新規事業に的確に対応できるよう人事配置を行なった。また、管理職向けの評価研

ら管理職向け の評価研修お よび管理職候 補である課長 代理·課長補 佐向けの指導 力強化研修を 行なった。人 材育成には時 間が必要であ り、また組織 に実質的な変 化をもたらす には継続的な 努力が必要で あることか ら、今後もマ ネジメントお よび人材育成 を意識した研 修を企画・実 施する予定で ある。

| 4. | その他参考情報 |
|----|---------|
|----|---------|